

#### 集全學析分神精ドイロフ

#### ープタとムデート

譯吉重八部矢譯治完馬對

所究研學析分神精

堂陽春





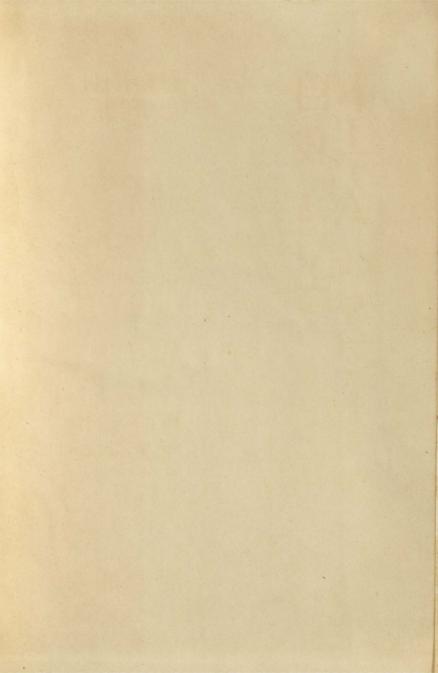

# 卜自

神精ドイロフ集全學析分

對 島 完 治 譯

析分神精所究研學

版堂陽春



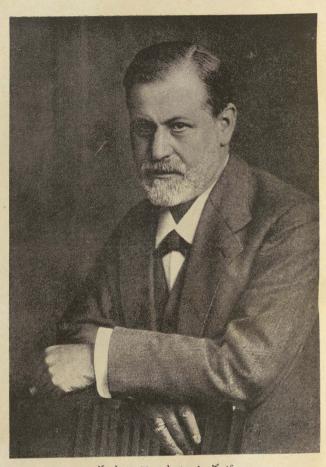

ドイロフ・トンムグジ (年九〇九一)



### 譯者序文

全集第 かい 識 近い假想で與 の他 2意識 であらう。 の概念を精神分析學者に與へる事が出來たのである。 0 られてをる。此の所説に基いた代表的著書は 分析 感 心理學の 區劃 卷、 のに區 に基 そして、精神分析學説の根本義 VC 現 的概念は、 はれ、 大槻憲二氏譯) 的説明に依ると、 へられてをる。 V 動的 一分し、 た働きであり、 「無意 それが覺知 解釋に依る概念はどう云ふものであるかと云ふに、此 最初 その各區 識 若くは は區劃的 此れに基いたフロイドの著書中、代表的のものは である。 先づ精神作用を意識面 無意識 せられるに至るまでの過程や條件等 分内の特質及び區分外との各關 『潜意識』 に説 經濟 の働きは快感原則 かれ、 である抑壓の觀念が 的論述に依ると、 的概 次いで經濟的 念とは 『快不快原則を超えて』(本全集第四卷、 の働き、 極 に基 意識出來ない、 一めて明 區劃 に述べられ、 V 心裡檢閱しと 前意識の働き、 係を論じてをる。 た働であると云ふ事を主として 膫 意識 が區 に區 劃的 面 别 そして最後に動的 及前 れに依 即ち冕知出來ないやうにな し得られるところの 云つたやうな甚だ比 卽ち空間 無意識 意識 一夢の註 例 つて、 0 へば無意識 的關 の働きと云つた 働 一澤一つ 精 きは 對馬完治氏 係で 神分析前期 K 現 解 思索 示され の働き 實 一無意 かれ イド 喻 が 则

譯

譚

及本能 で説述されてある。それ故に兹に譯出した "Das Ich und das Es" (一九二三年出版)は前者の出版 1º 技法は、單に抑壓の抵抗を破つて、無意識の働きを意識面に引出すと云ふ區劃的時代の手段から今は よつた概念と云へるであらう。 支持する力となるものである。斯様に力と云ふ事に重きををいて解釋を試みる場合、此れを動的見地に が示されるのである。 く起つてをる。そしてその覺知を强へられつくあるが、此れに對する防禦手段として、反對に働 られてをるのである。無意識の働きは可なり力が籠められてをる。 つた心の働きは、注意力とか集中力とか云ふものが乏しくなつた爲め意識の閾外に脱漏したものでな 歩を進めて、リビドーの操縦法となつたのである。精神作用を動的見地から見る事 我』に關しては、旣に『集團心理と自我の分析』(一九二一年出版本全集第三卷、 のカ、 全く積極的な働きが示されて、注意力、集中力の働きの如何に拘はらず覺知出來る事か 的區分以外に鼓に更に新らしき區分法を發見した。それは『自我」一超自我(若くは理想自 即ちリビドーの貯藏庫である『エス』との區分である。倚ほ幼兒の同一化から起る『理 此れが即ち『逆纏綿』と云ふ概念の基礎となつたのである。『逆纏綿』は リビドーの觀念は弦に初めて明らかになつたのである。そして分析 換言すれば、リビドーの纏綿が强 長谷川誠也氏譯) に依り、 フ 抑壓を でら妨げ 11 0

以來期待されてをつたものである。

父母 する 深 外 精 對象を漸次取込み、それと同一化する事に依り、『自我』を發達させる。 7 3 0 く進められた思索の一つと見られるであらう。 0 界に投出されて、外界の存在であるかの如 满 神 である。 の食 0 界 たす であるトー れを (若くはその代表 我」の内に分化された部分を認め、そしてその大部分がまた無意識の に宿 は が主意であり、 を認め、 人願望を非物的 爲めでなく、 一超 1 つた父母 斯くして 1 此 テ 我 テ 4 れを非物的 4 とタブ であると云はれよう。 動物を犠牲に と呼 犧牲 此 「トー である父)を同一 に必ず満たすのである。 の願望 んだ 1 にされた動物をその食者 テ 即ち精神的 フロ 4 0 は とタブー」は 今尚 イド 神 0 本體 此 我 は、 化 同 和 × 父母は幼兒の腦 したものが即ち超自我であるとすれば、 0 旣 から 一化の先驅と看做してをる。 を屠り、 無意識 に其 F くに想像されたもの 『自我とエス』の先入概念であり、後者は前者の更に 1 テ と云ふのは、『エ の著 その肉を食ふと云ふ儀式的場面 4 K 0 內側 動物即ち父であると云へる言葉に完全 あつて、 " Totem und 裡に印した全智全能者であり、此 10 取 込み、 無意識の『エス』は我々の幼兒時代に於 が即ち ス」は外界にリビド その Tabu" (1925) 神佛 斯く發達 斯くして食 內神 ものとなり得る事を假定し の信念 の特質 超自我 の基礎 た自我 人風習は の内に物 に於て、 「を向 を獲得 7 は内界即ち 0 部 け、 的同 あ 0 に適合す 元來食慾 心象が 父祖 化 2 0

譯 序 文

昭 和 七 年 月

に 於 T

東 京

方兩譯者の高囑を受けて多少の改訂を施したととを、としに斷つておく。 つたことを遺憾とする。(昭和十二年四月) 矢 部 馬 八

完 重 吉 治

憲

大

槻

たど多忙の際とて心ゆくまでの事の出

一來なか

再版

に際し

目

次

| 序   | 1         | 第       | 第   | 第                                       | 第        | 第       | 序   | 自   | 譯 |
|-----|-----------|---------|-----|-----------------------------------------|----------|---------|-----|-----|---|
| 77* | テ         |         |     |                                         |          | 牙       | 17: | 我と  | 者 |
| :   | 4         | 五       | 四   | ======================================= |          | ate     |     | 上工  |   |
|     | 2         | 章       | 章   | 章                                       | 章        | 章       |     | ス   | 序 |
|     | テムとタブー    |         |     |                                         |          | -4-     |     | Das |   |
|     |           | 自我      | _   | 自                                       | 自我       | 恵       |     | Ich |   |
| 700 | Tot       | 0       | 種   | 7                                       | 我とエ      | 及       |     |     |   |
|     | em        | 從屬      | 0   | 超白                                      | エス       | 75°     |     | und |   |
| in  | Totem und | 的       | 本   | 我                                       | :        | 意識及び無意識 |     | das |   |
|     |           | 我の從屬的關係 | 能   | 我と超自我(理想自我)                             |          | 識       |     |     |   |
|     | Tabu      | 1六      |     | 想                                       | 200      |         | :   | Es  |   |
|     | ne        |         |     | 日我                                      |          |         |     |     |   |
|     |           | :       |     | ?                                       |          | :       |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           | 100     |     |                                         |          |         |     |     |   |
|     |           |         |     |                                         |          |         |     |     |   |
| 究   |           | : 吾     | : 元 | :                                       | <u>:</u> |         |     |     |   |
| الا |           | 0       | 10  | =                                       | 0        |         | -   |     |   |

目

次

| 第                                                   | 第                | 第            | 第       |   |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|---|
| 四                                                   | 第三章              | 第二章          | 第一      | 目 |
| ate.                                                |                  | 750          | -4-     |   |
| 章                                                   | 草                | 草            | 章       |   |
|                                                     |                  |              |         |   |
| 幼                                                   | 72               | 77           | 。点      | 次 |
| 稚                                                   | アニミズム・魔術及び念慮の全能・ | タブー及び感情の雙存性: | 骨肉姦の恐怖・ |   |
| 時                                                   | 11               | 1            | <b></b> |   |
| 代                                                   | ズ                | 及            | 0       |   |
| IC                                                  | 4                | 75           | 恐       |   |
| 再                                                   |                  | 感            | 怖       |   |
| 生                                                   | 魔                | 情            |         |   |
| す                                                   | 狮                | 0            | :       |   |
| 3                                                   | 及                | 雙            | :       |   |
| 1                                                   | U                | 存            |         |   |
| 1                                                   | 念                | 性            | :       |   |
| テ                                                   | 慮                |              |         |   |
| =                                                   | 0                |              |         |   |
| ズ                                                   | 全                |              |         |   |
| 4                                                   | 居                |              |         |   |
|                                                     |                  |              |         |   |
|                                                     |                  | :            |         |   |
|                                                     |                  | 1            |         |   |
|                                                     |                  | :            | :       |   |
|                                                     |                  | :            |         |   |
| 4                                                   |                  | :            | :       |   |
| 1                                                   |                  |              |         |   |
|                                                     |                  |              |         |   |
|                                                     |                  |              |         |   |
|                                                     |                  |              |         |   |
|                                                     |                  |              |         |   |
|                                                     | :                |              |         |   |
|                                                     |                  |              |         |   |
|                                                     |                  |              |         |   |
|                                                     | 30.36            |              |         |   |
| 幼稚時代に再生するトーテミズム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |                  |              | :       |   |
|                                                     |                  |              | N-STA   |   |
|                                                     | 105 60           |              | 51      |   |
| 11110                                               | 7                |              | 30      |   |
| =                                                   | 元                | ナルナル         |         |   |
| 0                                                   | mar at           | +1.          |         |   |

自我とエ

ス

矢部八重吉 譯

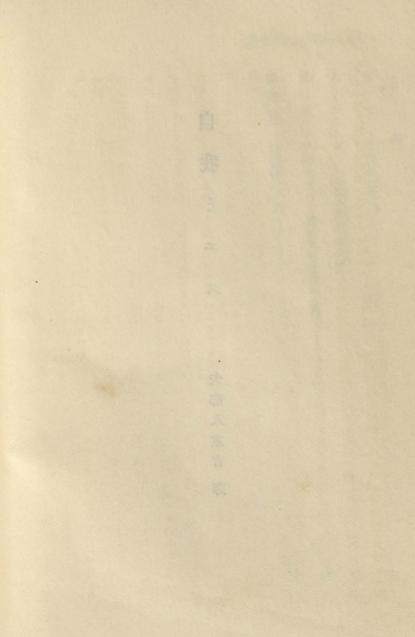

な至ら 持 察 精 生 0 K 一物學上より更にそれ以上の新しい貢献を受けてゐない。 好 於 1 神 K 分析 7 1 意的 述 ぬ點を認めることに吝ではな る n 發表 る種 るやうで に接 ぶる論は、 0 好奇 近し したる思想を繼續 々なる事實と結合させ、その結合によつて新しい結論に導か 心と云は あ て る。 一千九百二十年余の著 ねる。 然し乍ら るべきものをも 本論 は、 したものである。 余は本論が極めて大略に終つてゐる事を承知して居り、 思辨 とい つてゐる。 『快不快原則を超えて』 ふよりも寧ろ綜合とい 余は其書で述べ 次の論は 從つ この思想を採用し、 7 た如 『快不快原則 "Jenseits ふ特質を持 < 個 むと試み 人的 を超 K つてをり des は これ たの えてい これ Lustprinzips を 6 精 に對 心神分析 高 より あ 叉この して一 る。 S 目 8 更に やう 然 の觀 種 な

2 は は のや 分析 同 これまではいつも他の研究者か 時 うな恩惠の義務を負つてゐないことを感じる。 に本 を放棄した 論 は從 來精 る嘗ての分析者か 神 分析 がその對象とし ら受けた影響を認めて來たものであるが、 ら提出された多くの て取扱は 若し精神分析がこれまでに十分なる考慮 なかか 理論に接觸することは避け つた事物に觸れ 7 然し今度の 场 く 難 そし S 事である。 て非分 場 合に 行析者或 は 何等

序

集全學析がてよりも精神分析にとつては異つたものに見えるのである。 めである。然し うと思 なか つた 0 た何 が 爲 かっ て最 で 0 事柄が は 後 ない 记、 0 あったならば、それ これ それ 6 0 む 事 L ろ或る 柄 が 今此 は決してその 一定の道 處 K 追 一求され を探求しつ」、未だ猶深 仕事を等閑視 たので あるが、 し、 それ 或は く進展 等は他 2 の意義 しなか の見地 を否定 つた VC が

#### 第一章

# 意識及び無意識

るが、 20 冒頭 それを此處に繰返さざるを得ないのである。 の章に於て述べむとする事は、別 に新しいことではなく、從つて嘗て屢々述べた事では

質が意識であるとは考へてゐない。却つて意識は精神の一固有性たるのみで、それが他の性質 も屢 科學の 神生活を分つて意識と無意識とにする事は精神分析學の根本的豫想であつて、これによつて、最 々起り勝ちであるだけそれだけ重要であるところの病的精神作用を理解する事 仲間入することが出 來るやうになったのである。 云ひ換 へれば、 精神分析學 が出 6 來るやうにな は精 神

存在し或はそれから離れてゐることもあるとしてゐる。

停止 分析學の最初の合言葉が横はるからである。哲學的に致へられた多くの者にとつては、意識されない 10 理 學 K これより先に進まないだらうとい 興味を持つ人々が總て本書を讀むと假定するならば、その讀者の ふ事を余は **豫想するのである。** 何とな 一部は、旣 れば、 K ここの論 此 VC

意識及び無意識

0

問

病的 題を解釋する事が出來ない から 現象を全く除きたる――を彼等が研究しなか れる程である。 あ るとい ふ思想は不 余は思ふに、それはこれ 可解であって、それは不合理であり且つ論理學で簡單に駁破さるべきだと のである。 が了解に當つて必要なる催眠 つたが爲である。 彼等の意識心理學では夢 現象と夢との 心 理 作用

齎され 7 5 云 る。 K ことが特徴であって、今意識せる觀念は次の瞬間には最早意識されないのである。但 0 彼等に反對したとて、言葉の論等に導くのみであつて何等の獲る處はないので ば觀念の如きは通常永くは意識されな 意識とは 觀 方である。 存 然し哲學者 念 K す る或る一定の狀態の下に於いて、再び意識 上り得 か る 潜 直接且 力 伏狀 は は吾人に向つて抗議するであらう。曰く こ」でい るもので 不 態に 明で つ確實なる あ あ る限 ふ無意識とは、隨時に意識にあり得る潜伏性のものとい あると吾人は るが b 知覺 は、 潜伏してをつたも に基 それは 知るので Vo Vo た 全然精 純粹 のである。 ある。 ic 神 のとは され 記述 的 要素とは 然し又それが無意識であつ 意識といる狀態は主として一 るのである。 的 云と 『否、無意識とい の術 得 云 るの 0 は ある。 その間 n である、 な いいと 經験に S VC 術語 觀念が 20 と云 よれ ある。 我 は此 ふ事と同 たと稱しても ふの 处 時 ば精 如 から 處で は、 何 しそれ 的 2 なる 神的 であるとい 0 は 2 じ意味であ 事 使 n 为 要素、 K は IE が 0 れな 隨時 とな 3 例

析

0

際

K

我

2

VC

は

Widerstand

とし

して認

的

5

n

る

あ

抗 2 神 此 無 る前 は 0 得ることを發 意識 する 結 我 果 2 不 VC K 0 とが が爲 は 必 を、 初 0 狀 されるも 0 要で 然し精 心態を吾 中 術 知 めに K 觀念その T 量 或は あ 6 及 神界に於け ので 斯 かが ぼ 的 n 人は抑壓 したのは 概念に す 抵抗 カン 0 る 即ち經 事 1 る觀念が意識 この點が精神分析 0 ありそして 0 To が 達した が ある 出 Verdrängungと稱して 意 湾 る この 來 動 るも 的 識 の要素 的 明 され のである。 理論を益强固 精 見 か 0 神 し得ざるに 2 地 に精 75 分析 が著 の理論 事なしに、 が 假 一つ 定 の技巧 神 卽ちそれは 作用 世 慮されてくる――こ 0 なものに爲すに 至ると假定すれ が蹈み込む道筋 ね 役 K ば として 割 なら ねる。 よつて (順次 を果すとい 又認め 極 12 ので めて 又抑 K 反 允扰 旣 觀念として意識 一强き精 至つたので られ ば可い となるのであつて、 K 壓を齎らし且 する力を除 る。 0 ふある 屢說 觀 る 神的 ので 念 他 明 經 され は他 0 驗 ある。 過 ある。 精 去 され得 程 K た 0 つこれを支持す L 神 事を此 よつて、 普 或は觀念 て 的 さも 要素 通 この 當該觀念を意識 それは る結果をも 0 觀念 なけ 虚で 觀 と殆 が存 他 が んど變 n 一定 再 0 0 道筋を 意識的 如 在 る ば U 2 繰 力 0 つ の觀念 力 返する 반 1 T VC 2 分 な 8

我 K カン とつて くし T 無意識 我 2 0 云 0 رئي 無意 型で ある。 0 概念 然し我 は、 抑 々は二種の無意識を認めてゐる。 壓 0 理 論 K よつて學ぶ ことが 出 即ち潜伏性 來 る。 抑 壓 のも され ので、 たもの 但 は 我

あらう。 5 神より區別しようとするか。哲學者は然し前意識並びに無意識を類似精神の二つの種類或は唇として 述的 してその n 又無意識を精神 その結果我々は今三つの術語即ち意識、前意識、無意識を持つことになるが、それ等は最早純なる叙 たも の精 意識になりうるもの、及び抑壓されたもので、尋常の方法では意識になり得ないものとである。 Vorbewusst と稱してゐる。 叙述的 れたものと殆んど一致するとい るものである。 の意味ではないのである。前意識は無意識よりも遙かに意識に接近して居ると我々は考 神界の動的 は の意味では二種の無意識が存在し、力學的意味では唯一つが存在する事を忘れないならば、 との偏見はこの精神系統又はその最要な部分を知らなかつた時代以來存 表現 叙述的 K 無限の 々に提案するであらう。斯くして協調を保たうとするのであらう。然しこれ 的 にの 見地に於ける觀察では術語又は叙述に對して影響を及ぼさないでは措かな 併し と稱 み云 困 我々は何故に哲學者と提携せずして前意識並びに無意識をして故意に意識的精 したが爲めに、潜伏せる狀態にある前意識は尚更容易に精 難が生ずるであらう。 ふ場合では無意識的であるが、 無意識的といふ用語 ふ唯一の重要なる事實が、 且つこの假想 は動的に無意識に抑壓されたものに限つて使ふ。 動的の意味では然らずして、 一つの 結論が 偏見によつて背後 心他の 總ての點 在したものである。 神的 に於て精神 K 0 これを前意識的 驅 ものと考へら 逐されるで には結果と へて居り、 的 潜伏し 我女

は出來ない。 我 き知覺の問題である。且つ知覺自からの仕事は、何故に知覺され或はされないかの理由を我々に語ら の多くの場合には無視する事が出來るが、其他の場合には缺くべからざるものである。我 ないのである。 、々はこの三つの術語、意識、前意識、無意識をもつて安心して進み得るのである。この區別は解説 の二重の意味に稍慣れて、これを好適に處理し得た。余が知り得る限りでは、この は発かれ得ない事である。 動的基礎に據る實際の現象が曖昧に表現されるといふ事に就いて何人も苦情を云ふ事 意識と無意識との區別は結局するに肯定或は否定をもつて解答 不 々はこの無 明瞭さの存

註 (一)「無意識の概念に就ての註解」(Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, 4-Folge) 参照。 識である處の觀念がある如く、<br />
我々は他方に<br />
又幽微な殆んど<br />
意識されないやうな觀念を經驗する。<br />
而 意識の批判に於ける新轉向は此の際考慮される價値を有してゐる。多くの研究者は精神分析の事實を れようとしてをる。その爲め次の如き一つの主張を作つてある。それは極めて活潑な鋭敏な確實な意 の强度や明瞭度の凡ゆる程度を示してをるといふ争ふべからざる事實の助けによつて、困難から逃が 否認しないが、然し無意識を肯定しようとは欲しないのであつて、意識も亦一 然しそれは無意識的であり或は『意識の裡にある』もので、それに十分なる注意を向くるならば自ら して最も弱く意識されたものに對して精神分析は無意識といふ不當なる名稱を使用せむとしてゐる。 一現象としての

完全に且つ强度に意識的になり得るものであると論じてゐる。

られずして、却つて屢々全く異つて或は反對に見えて、意識から速時に否認されるといふことである。 かく無意識を認むる事を欲せず、殆んど又は全く氣附き難きものを採用することは、それ故に結局精 る努力を要すること、第二に若しそれが出來たとしても、以前の氣附き難きものが今は意識からは認め きものを無意識と同等に見るやらな事は、その動的關係を無視した事に基いたもので、その關係は精 てゐるからである。第一に斯かる氣附き難きものに十分に注意を向ける事は極めて困難であり非常な 神分析的見解を作るに於て決定的要素であったのである。何故なれば是に當って二つの事實を無視し などとは、余には無意識の精神といふよりも遙かに不合理のものに見えるのである。結局、氣附き難 する直接なる且つ確實性を有する自覺を徒らに弄ぶに過ぎないのである。。亳も知覺されてゐない意識 が明かに判る。且つ又意識の領分中に氣付き難きものを包括して了ふ事は、精神作用に於て我々が有 をつける必要がない」とか、「故に總ての生物は不死である」などといふ結論を引出してみると、それ 故に脳黒は全然存在しない」。或は「生命力には色々の程度がある。それ故に死は存在しない」。この論 は或る種の場合には有意義であるが、實際的には價値ないものである。この論から例へば「故に燈火 はなく、最早證明價値を有しないことはこれと先づ類似した次の論の如くである。即ち「照明には色 々段階があつて極めて眩ゆく輝いてゐる光からほの白く明らめる薄明に至るまでの程度がある。 これに次の如き註解を添へる事が出來る。曰く、意識の明瞭度に閱する論議は何等の決定的のもので 斯かる因習或は感情的要素に基づける問題を決定するに、それが論争によって影響され得る間は、

各人に於て 8 和 配してゐる。 ずるもので、 於ては就眠する。が然し其際に常に夢の檢閱を司る處の精神的權威者である抑壓は、 も判らない。 る。 見受けてゐ 類からも隔絶されるのである。 我と稱するものである。 3 のである事が判る。 が 事 我 なが 證せられた。 20 になるのである。 は此 ら精神分析 は精神的 る。 卽ち心の一部を構成してをる自我は心自からの總ての構成過程 現 2 時患者にそれは抵抗 これ の抑壓によつて或種 に彼に抵抗が作用してゐることを自身の不快感から推測し得ても、 さう考 過程 は彼の 分析の仕事は卽ち抑壓されたものに對して自我が現してゐる抵抗を除去すると の仕事を更に續けてゐる間 の統 我 自我は意識を含み、又運動性 へられた事實は多數あつた。 連想が抑壓され 々は患者を分析 された 斯く抑壓のために除外されたものは、 の支配を受けて の精神行程 一組織 たもの してゐる際、 があるとい は意識か に、この區別はまだ不徹底で實際的には不十分であ に接近 ゐるであらうと告げるが、 が、 の通路、 ふ觀念を我 或る仕事を與 ら隔絶されるのみならず、 して來ると連 決定 的 即ち亢奮を外界へ解放する通路を支 のも 2 は作つて 想が へる時 のは次のやうなものである。 分析によると自我 中 の調節を行ひ、又夜間に 患者はそれ に患者が 斷 ゐる。 L 7 他 それは何ものであ それ この 仕舞 の提 IC 難 自 にはその に陷 示や 就 K ふかか 我か 反對した 5 活 て少 らであ るの ら生 動 0

神作用と意識とは同一のものとの決定が最後のものだと憶測したその憶測表現に過ぎないのである。

第

意識及び無意識

た處の對立を設けねばならないのである。 自 るべ その自我 爲めに特殊の方法を要するものである。實際に分析を行つた經驗に從へば、若し我々が使ひ馴 我 一難とに陷 べその きか 方法を固守して、例へば神經症は意識と無意識との葛藤に歸せしめむとするならば、無限 ふも のであり、 4 に屬せることは確實なことであるが故に、我々は豫想外な狀態に直面する譯である。我々は 又如 0 入るのである。それ故に 0 裡 何に言ひ現はすべきかを知らないのである。然しながらこの抵抗は彼の自我から發し、 の何ものか 換言すれば自身で意識されることなし に逢着した。それは又無意識なものであり、恰も抑壓されたもの 我我 それは組織立てられた自我と、自我から聯絡を絶たれて抑 はこの對立 の代りに、 に强き作用を示し、 精神生活 の組織的關係を洞 又それを意識 察して得 せし な朧朦 0 れた め 如く

# **註**(一)「快不快原則を超えて」参照。

壓分離されたものとの對立である。

識は ふの 然し乍ら我 は正しいことだが、然し無意識は總てが抑壓されたものではないのである。自我の一部分も無意 抑 がは我 壓されたものと一致してゐないことを我 25 に第 々が無意識に闘する概念は斯く觀察した結果からして、更に意味深いものとなる。 の訂正を爲させ、精神組織の洞察は我々に第二の訂正を爲させたのである。 々は認め る。 抑壓されたものは總 て無意識で あると云 無意 動的

自

我

2

x

ス

自我とエ

識で ない)。且 る。 ある。かくの の特質 あ 然し 的 ることは K ならずしては活 つこの 我 が 我 我 2 1 はその が 々にとつて意味を失 自 如くに 2無意識 確 實で 我 特 K ある しして我 屬 質 を好 を無視 す 動をなし る無意 (如 んで利用 太 何 は せざるやうに形 抑 K ふに 得ないし且 自 し、 は 壓されない第三の 我 至ることを許さ 前 意識 0 遠大の且つ不 重 一要部 つ意識的 といふやうな潜 め 分が 和 は 無意識で なら 無意識を假定すべき必 になすには大して困 可 ね 一避の ばならない。そして無意識は る。 結論 伏 ある 性 何となれば結 のも は かとい 得 ので る ことが出 ふ事 難 は 要に ない 局 を要さないことに 意識 は 0 神 到 なら 潜 的 一來なくなる つたならば、 多義 伏 力 性 82 否 とす 身 かい 的 K な性質 0 なる は 本 のであ 知 質 九

識 で

深奥心理學の暗黒を照らす唯

一の光明だか

らである。

#### 第二

自

我

2

x

ス

## 自我とエス

瞭的なものであるかを知つたのであつた。 從來の研究は、 識であり得るといふことを知 病理 的研究によつて我々の興味は専ら抑壓されたもののみに集中し過ぎた。 意識或は無意識 つてからは、 の特徴 を唯一の指示としてをつた。 我 20 は猶 一層自我とい ふものに就い 處が遂にはこの特徴は如何に不明 自我 7 知り も亦辭義通り無意 たい ので

意識的 意識的にするとは、それは果して何うい 偖て我 にすることによつてのみ得られるのである。 K 0 知識 は總て常に意識 の範圍に限 ふ事を稱するのか、何うしてそれが爲されるのか。 られてゐる。無意識の知識といふものも亦我 然し待てよ、それは如何にせば出來るのであるか。 々がそれを

述べて置いた。云ひ換 たのである。 我 20 はそれ しかのみならず空間的に云ふ事は、機能の意味のみならず却つて此の場合には解剖學的 に對して何處より着手すべ へれば、 空間 的 に外界に最も近接してゐる處の機能としての區 きかは既に知つてゐる。 意識 は精 神裝置 の表面で 劃を意識 あることは と稱

の意味をも有してゐるのである。ひ我々の研究も亦との知覺される精神裝置の表面を出發點とせ

註(一)「快不快原則を超えて」参照。

なら

は總て 的 の結果意識を し得る處の、 0 であることを覺るのである。この 「現象の空間的即ち局所的の觀念を眞目面に肯定しようとするならば、その際に逢着する困難の 外界より受けた知覺(感覺器知覺)及び內部より受けるもの即ち感覺及び感情と稱するものの 16 として行動 のが は初め 存 在せ 生するのであらうか。或は意識が該裝置の方に來るのであるか。この問題に かの内部過程に就いては如何。それは何處か裝置の内部に於て自ら精神エネルギー かる への途に導く處の內部過程を示してをるのである。そして此れは表面 ら意識的である。しかし我々が大體――漠然と且つ不正確に ねばならなくなるので 兩者 あ の可能性は等しく著へられない事であつて、こゝには る。 ——思考 進み來つて、 過程として 吾人が精 何 知覺 の轉 ーつ 神

ことである。このことは前意識と無意識との兩區劃の特徴を、意識に關係せずして研究する最初の試み は認められず 余は嘗て他の場所に於て、無意識及前意識の觀念(思考)の實際的差異は次の如く假定した。即ち前 K 存する或る材料に關連してゐるが、後者は此 の關連以外に音語 心象を結合して ねる

ス

なるか」である。その答は、『その或物に該當せる音語心象と結合する事によつて』と云ひ得るならん。 ある。一如何にして或物が 意識的になるか」の問題を更に有利に云へば「如何にして或物 が 前意識的

註 『無意識』國際精神分析學雑誌一九一五、第三卷(及び神經學小論集)

試みなければならないことである。これは記憶の痕跡によつて可能になる。 何物にても び意識的 んで來る。 この音語 K 日く、 (感情以外の)意識的にならむとするものは、それ自身を外部からの知覺に轉換しようと なり得るも 觀念は 嘗て一度意識的 記憶の残渣であつて、嘗ては知覺されたものであり且 のである。 我 K 知覺したもののみが意識的になり得ること、 々が猶續 いてその性質を述べる前 に、 つ總ての記憶の残渣の如 新しき發見の 及び 内部より生ずる 如 きも 0 が く再

その 知覺と區別する事の出來ない幻覺は、 は 3 る記憶と雖も、 ので 記憶 結果として、記憶 ある。 が復活され 残渣は、知覺意識の區劃に直接に隣接せる區劃の内に含まれてゐるものと見敬されのである。 斯う論じて來ると、我 常に る時 幻覺及び外界から生ずる知覺とは區別され得るといふ事實をも追憶する。 に當つては、記憶の の残渣 に闘す るエネ 々は此 エネルギーの纏綿が記憶の痕跡から知覺の要素に侵入し來るの 區劃に於けるエネ 處に幻覺とい ルギーの纏綿は、 ふ事を思ひ出す。 ルギー 知覺意識の要素 の纏綿はその これと同 へ容易に侵入する事を得 働きを持續するが、 時に、 最も歴然た 叉我

みならず、更にその全部がそこに侵入してしまうと云ふ事から起る事も考慮するのである。

ある。 割をなしてゐる。 故に此處では除外して置く。その結果、言葉が構音的心象となつて、聾啞者以外は總で補助役 の如きものである。言語の心象中の視覺的要素は二次型であつて、それは讀書から生ずるので の残渣は、元來聽覺的 故に言語の本質は、嘗て耳にした言語の痕跡に外ならぬのである。 の知覺力から轉來するものである。 即ち前意識區劃は恰も ーの 特別感覺

意識 考慮の性質を帯びてゐるもので、視覺に表現されることが不可能である。 目 考慮の特質に闘する觀念を我々に與へて吳れる。意識的になし得るものは、一般に考慮 ブ 渣とは言葉ではなく實物(形)の殘渣である)。又は視覺的殘渣 慮する事は、意識的 我 K 々は恐くは問題を簡略にせむとして、視覺的記憶殘渣の主要さを等閑にしてはならぬ。 限るとい になり得るとい v ンドンクス(J. Varendonck)の研究による「夢及び前意識の瞑。想の研究」は、この視覺的 ふ事を我々は知つた。そして此の具體化による題目中の種々なる要素間 ふ事及び多くの人は此の方法を好都合の方法としてゐる事を否定してはならぬ になる事の頗る不完全な方法であ る。 に逆戻りする事によつて、考 それ故に、 圖畫によつて考 の關係 の具體的題 慮 (視覺的殘 は、 0 過程が

斯 かる方法は、言語に於て考慮するよりも、寧ろ無意識の過程に近いもので、個人發達並びに種族

第二章

自我とエ

發達 の過程に於て更に 一層原始的である。

的 0 る方法であるとするならば、 仕 如 我 事 くに答へられるであらう。曰く、 々の本論に歸つて述べよう。若し斯くの如く言葉による考慮は、無意識であるものを前意識にす は意識 によつて供給されることによつて爲されると。 の方に上つて來るかと云ふと、それは然らずである。 如何にして抑壓されてあるものが(前)意識的にされるかとい それは我 々が前 斯くして意識はその箇所 述した種類 (卽ち言語) の前意識的 に残るのである。 連鎖 ふ問題 から 分析 は次

要す 外 區劃 此處 知覺と自我との間の關係は極めて明瞭であるが、 に限られたものと見做して正當で K 我 々は再び疑念を生ずるに至るのである。 あるか 否かである。 內側 それは、 0 知覺と自我との關係は特別 果して意識 の全體を單に表在 0 研究を 的 知

義 2 感に屬するものである。 0 感覺 と超 內 は意識が混沌せる時にあつても知覺を生じ得るものである。 心理學的基礎を有する事に就いて余の意見を既に發表した。これ等の感覺は外界の よりの知覺は種々難多にして、且つ精神作用の最深層より生する過程の感覺を與 及情緒に 就 いては未だ精細 この感覺 は知 は外界より生ず られてゐない。 る 知覺に これ で成就 比して更に基礎 5 余は此種の知覺は非常なる經濟的意 て我 社 が持 的 であり原 つて ゐる好適 始的であ へる。 知覺の如 例 は これら 快 不快 4

IC 多方面より生じ、 且つ異つた方面から同時に來襲し、 そして異つた或は反對した性質を帶び得る場

合もあ

らば は の性質を帯びてゐる。 送達された時 て意識 快感 ネ の感 2 12 ギ なり 0 過見は、 要 ーの纏綿の亢進であり、 に意識 素 得るものは、 は直接その箇 その になり得るものである 中に何等の固有の 即ち苦感は變化を要求し、 心的作用に於ての未決定の量的 所 で意識的 快感はその低下であると解釋した所以である。 强迫的性質を帶びてゐないが、 K かとい なり得 解放を要求してゐる。 ふ問題 るも ので が 生じて來る。 あるか、 及び質的 若し の意 苦感はこれに反 くくは 我々がこの事をもつて、 味を帶びてゐることとするな これに先立ち知覺區 快感苦感 して 高度 の形 苦感 に於 K そ

知覺 のである。 K 臨床的 對 なるので して 3 抵抗 經驗では後者に傾く。これの示す處によると、 中間物である肉體的苦痛は、その源泉が外界より生じても恰も内部 のである。 そ ある。 が生じ、 れ故に感覺や感情も亦知覺區劃に達する事によつてのみ初めて意識 これ それは自我にこの强迫性を覺られずに驅逐力を示してゐるのである。 解放 と同 反應 様に肉體的 に對する閉鎖が 必要より生ず 示され る張詰も た時、 この未決定な要素は恰も抑壓された衝動 亦無意識 始めてこの VC 未 なり得る。 知の の知覺 要素 になり得 尙外 は苦痛として意識 の如くに作用 界知覺と內部 この るとい 强迫性 の如 する ふ事

然るに感情の場合に ねる。 は の二つの差はこれで て我 争 へそれ は これは等しく正確ではないが無意識觀念し 々は簡略的で又全然正しい仕方ではないかも知れぬが、 れぬ K 相當する未知の要素 事 實である。 はこれが直接に傳達されるが爲めに、 ある。 若しその途中に於てその進路が閉塞された時には感覺としては現 即ち無意識觀念はこれを意識 は、 感覺となつたと同様 念とい 的 ふ語と一致せしめむが爲めで を形に於て存する場合でも然うである。 仲介を要しない。 10 世 むが爲め 所謂無意識受感性とい K は 換言すれば意識と前意識 連鎖を作 6 ある。 ふ言葉を用ひて ね ば れない。 實際にこ なら < た

接 語 との K 0 區別 意識 心象と結合されてゐる場合と雖も、 は感情 K なり得 の場合には全く無意味である。卽ち前意識の過程は此の場合不必要である。 る性質を有する もので ある。 之が意識になるとい ふ事は此 一の結合の結果ではなくして、直

水 解 初 ~文字 說 めて る事が 0 通り知覺され、 證 知覺となり得るもので 心象の役目は此處で初めて明白となる。 明 0 如 くで あ 恰かも外界から生じたかの如くである。 る。 時 ある。 とすると考 それは恰か 慮 0 過 も總 程 即ち 0 ての I この心象の仲介によつて、 六 ル 知識は、 ギ 1 その結果これは真質であるやうに認め 0 超 その本源は外界 過 纏綿 か 起 內部 る。 0 この の考慮 知覺に基くとい 場 合に の過程が、 は 消慮 3

ある。

てゐる。 が出來る。 内外の知覺と表面的知覺意識區劃との間の關係を明かにした後、我々は更に自我の觀念を作ること 然し前述の如くに自我も亦無意識たり得るものである。 自我は明かに知覺區劃を核として其處から出發し、記憶の殘渣に隣接せる前意識を包含し

我女 であつて、氏は、 たその提案に從ふときは、非常に有利であらうと考へる。それはグロッデック氏(G. Groddeck)のこと れを説明しようと思ふ。そしてグロッデックの用語に従つて、これが延長闖入してをる、恰も無意識の が)、又グロッデックの 如き觀を呈する處の、區劃の他の領分を指して、 余はある著者が個人的動機からして「純科學の峻嚴さに全然無關心である」と徒勞なる言ひ張りをし 及び我々は未知の操從し得ぬ力によつて「活動させられてゐる」と屢々繰返して强調してゐる。 はこれと同じ様な印象を受け(但し他の總ての印象を除外する程との印象に打負かされは 余は知覺區劃から出發して、前意識を包含する一つのものを自我と呼ぶことによつて、こ 我々が自我と稱する處のものによつて示しつ」ある行動は本質的に受動的であるこ 見解 に對して科學としての領分の中にその位地を見出すことに就 これをエス(日8)と名づけたい。 いて躊躇 しない

- Groddeck, Das Buch vom Es. Internationaler Psychoanlytischer Verlag
- THE STATE OF ロッデックは確かにニーチェの例に從つてゐる。ニーチェはこの文法的用語を、我々の天性の中の非

人格的のもの、云はど自然の法則に從つて働きを示すものに使用してゐる。

出來よう。 この考へ方からして我 今や我々にとつては、 及が 叙述 個人は未知なる無意識の と理解 ことの ために利益を得るか何うかとい 心理的 工 スで あると云 ふ事は、 る事 K 直ちに知る事が なつた。 ての

I

ス

0

に自我が位置を占め、

この自我

は知覺區劃か

6



ある。 被覆 その核 の下 して、 念を圖解的にして見れ 部は 却つて知覺區劃がその表面を構成 表面 故に自我は T として發達 I る ス るのである。 と共に併流 工 L たもの ス かる ば、 L 6 恰も卵子に於け 自我 7 明 と認めら 瞭 る には分かれて るのである。 は 和 工 るの ス る胚板の如きで してゐる程度まで 0 全體を被覆 である。 2 ない ての せず 2 概

ずる事が出來る。 我とは截然遮 成してゐる。但 然し抑壓され 一斷され し抑壓されたものは抑壓 た 2 3 1 7 0 も亦 K 居 於大て我 るが、 工 ス と併流 々は、 工 ス を經て初 病理 して、 0 抵抗 學の研究によっ その 8 7 よっ 自我 一部を構 VC 7 通 自

的 て定められた區別の殆んど總では、心的裝置の表面の層(我々にはこれだけしか分つてゐないのだ) VC 關 に供するに過ぎない、附言したい事は自我は更に恐らく「耳鼓」(Hörkappe)を有してゐる事で、 た 8 0 但しての圖解の恰好は特別 0 7 に限られてゐることを直ちに認めるのである。 な解釋に 用 る られ る様に出來てはをら この關係を圖解的 ない。 に示すことが出來 唯 單 VC 說 の目

2

腦解剖

で分つてゐる通り一側の

みに斜

に附

V

てゐる。

K に委ね 則をもつて置代へようと努めるものである。エスに於いて本能に委ねられる役目は自我に於ては知覺 ス 7 自我 つねる。 の意圖 認 8 られ られ として理解せられるのである。 總てこれ を實現すべく努めるのである。 る。 知覺意識の仲介の下に外界の直接影響によつて改變されたエスの部分であることは、容易 る。 即ち 云はば表 らは 自我は、情熱を含んでゐるエスとは反對に、 我 々が熟知してゐる普通の區別と同じである。 面分化作用の 延長 即ち ある。 I スを無制限に支配してゐる快感原則 自我はまた、 外界の 理性及び正氣と稱するものを代表し 然しまた平均に或は理想的 影響を 工 ス 0 の代 上 0 VC 及ぼ 現實原 M E 工

事實の中に現はれてゐる。斯くしてエスに對する自我の關係は、恰も自分以上の力を有する馬を操縱 自 我 0 機能の重要さは、 正常者の場合には行動 への闘門の支配權が 自我に委任 せられ てあるとい کی

第二章

自我

とエ

は 我は他より力を借らねばならぬことである。 ら振落されまいとするには、 世 I ねばならない騎士の如きもので、 ス 0 願望を自我自身の願望である 馬の欲するままにせねばならぬ場合が少なからずあるのと同じに、 たゞ兩者の差異を云ふならば、 かっ 0 如くに實行するのが常だと云 この比喩を更らに進めるならば、 騎士は馬を自力で操縦す ふてとになる。 騎士は その御する馬 るが、 自我 自 カン

我 その 而 位 覺 々が自身の身體に就いての觀念を得るに至つた原型であらう。 が發生する箇所である。身體は他の おくか て苦痛を感ずる病氣中に、 つの要素が働いてゐるやうに見える。自分の身體そのもの、殊にその表面は、 が構成されること、及び自我がエスより分化さるることに就いては、 に就 内部の知覺と同一である。心理生理學は、自分の身體を知覺世界から如何にして特別 いて、精細に研究した。苦痛はこの仕方に於ける一つの役目を果してゐるやうである。 我 々が自分の器管に就い ものと同様に見られるが、接觸 て新知識を得るに至つたといふ事は、 に對 しては二つの感覺を生ず 知覺區劃 外界及び内部 0 影響の 恐らく の地 の知

うとするならば、我々はそれを解剖學者の「腦の小人」Gehirn-männehen と同一視し得るならん。 れ自身 自 が は最初 このの 表面 に且つ先づ第一には身體的自我である。 の精神界に於ける投出 Projektion である。 それは單に表面的實體たるばかりでなく、又そ 若し これに對する解剖學的 類推

言語面を有してゐる。 その小人は腦皮質に頭を突込み脚を空中に突き出し、後方に面を向け、我々が知つてゐる通り左側に

即ち自我は要するに身體の感覺から生じたもので、この感覺は身體の表面から生じたものである。故 に自我は、身體表面の精神界に於ける投出と見做されるだらう。同時に我々が既に認めた如く、 心的裝置の表面を示してゐる。(著者の承認を得たる英譯者の註

提帶してゆくに慣れてゐる爲に、低卑なる情緒の活動が(意識面でなく寧ろ)無意識にある事を聞 なる事實が残つてゐる。我 決されてゐた事に氣がつくであらう。 程明瞭である。例へば前日その解決に困り拔いた數學又は其他の問題が、 全く意識に上ることなしに、前意識的に行はれるといる證據を持つてゐる。この實例は疑 ある。卽ち反對に最も機微なる復雜なる知的作業が、普通では非常なる努力を要するものでさへも、 に許さるることを期待するであらう。然るにこの期待は此處に精神分析的經驗によつて破られるので ても驚かぬだらう。のみならず我々は心的作用が高き價値を有すれば有するほど、より容易に意識的 自我と意識との關係に就いては再三述べたが、これに關して猶未だ此處に叙述せねばならぬ或重要 々は如何なる箇所に赴くも、我々は社會的にまた倫理的に評價した基準を 睡眠中又は覺醒後直ちに解 ふ餘地 たなき

自我とエ

自

諈 **念は最近この實例を他人から語られた。この人は余の「夢の仕事」の叙述に關して、これを以つて反** 對論として報告した。

つたかの如くである。 我 るもののみならず最も高級なるものも無意識たり得ると云はざるを得ない。斯くして我々は意識的自 然し我 治癒に對して最も强なる防碍を與へてゐる事を我々が漸次に知るやうになる時に於ては然りである。 るのである。殊に多數の神經症患者に於て、この無意識の罪惡感が決定的なる經濟的割目を果して、 ふ事を述べるべく餘儀なくされるに至つて、此れは何よりも深く我々を惑はし、新問題を提供せしむ する人々のあることを學んでゐる。それ故に分析中に抵抗が無意識になつてゐるといふ例は決して珍 に崇高な部類に属する心的活動)が無意識的であつて、然かも無意識的に最大なる重要なる影響を生 に関して、自我は最初に且つ先づ第一に身體的自我であると主張した事に、 いことではない。然し乍らこの新發見は我々が批判能力を有するにも拘はらず無意識 然しながら此處に猶これ以上珍らしき現象がある。我々は分析中に、自己批判能力及び良心 々の道徳的價値を再考するならば次の如く云へるであらう。曰く、自我 恰かも證據を得るに至 の中に於て最も低級な の罪惡感と云 (非常

### 第三章

# 自我と超自我 (理想自我)

から 來る。理想自我或は超自我 (Ich-Ideal oder Uber-Ich) と名づくべきものが自我の裡 述べた。此の思索は此處でも適用できる。此處で說明を要する新事實は、自我のとの部分は他の部分 の代表者であるなれば、我々が此處で取扱ふべき問題は簡單であらう。然し此處に更に複雜が生じて に比して意識とは密接に聯絡してゐないといふ事である。 若し自我が單に知覺區劃の影響によつて改變されたエスの一部であり、精神界に於ての實際の外界 一の分化した部分を爲してゐるといふ假定を爲さねばならなくなつた次第は、既に他 K の箇所 存して、 かたて これ

- 註 (一)「ナルシスムス序論」及「集團心理と自我分析」 参照。
- 謡 唯除外すべき點は、余は事物の現實を試驗する作用(現實試驗)を超自我に歸した事が間違つてゐる らしい。この點だけは修正を要する。現實試驗作用は、自我それ自身の役目の一つと見ることが、む しろ我々の知つてをる自我と知覺の世界との關係に適合する。自我の核に關して以前になした提案は

第三章

自我と超自我

自

我

不適當なものであつてこれも比處で修正する必要がある。それは、知覺意識區劃のみが自我の核と見 做されるからである。

四四

上 提議された時 換言すれば、 の對象が再び自我 に大きな役目を持ち、 この なものであるかとい 點に於て、 には、 この場合に 我々の見地を少しく擴げねばならぬ。 の裡に取込まれたといふ假定をして、これで此の症状の苦惱を説明し得たのである。 我々はこの過程の完全なる意義を認知する事は出來なかつた。 自 は對象纏綿が同一化によつて置換へられたのである。然しこの説明 我の性格と稱すべきものを構成する上に多大の貢献をなしてゐるの ふ事をも知らなかつた。其後になつて此種 鬱愛症に悩める患者の場合では、 の置換が自我 且つこれが の恰好を決 失はれた愛 の始めて を理 如何 定する 解 K

### 红 「哀感と憂鬱症

するに至つたのである。

事を想像され得るのである。 つた。 個人の生活中、原型的口唇時代の早期に於ては、對象纏綿と同一化とは相互に區別し難いものであ これを納得するか或はこれに對して抑壓作用によつてそれ自身を防禦しようと試みる。 其後になつて始めて對象纏綿は その發端に於ては未だ軟弱であつた自我は對象纏綿を自覺するやうにな I スか ら發し、 そして此處に性的傾向が必需として感じられた

h

註 0 對象選擇を同一化によつて置換へた興味ある例は、原始人の信仰及びこれに基いたタブーの中に發見 される。これは營養として攝取された動物の性格が、之を食した人の性格の一部として残るといふ事 であつた。周知の如く、この信仰は喰人風習の一つの根元である。その影響としてはトーテム饗宴

堪え得るやうになる。この攝取作用は口唇時代の機制へまでの退行の一種を見做される。 い。恐らくこの攝取作用 Introjektion をなすことにより自我は對象を放棄する事が出來、その損失に 同時 に對象を再得したものと見る以外には説明し得ぬのである。この置換の確實なる關係は未だ知られな の容積 朝に於ては屡々起ることである。而してこのことは自我の性質が、放棄された對象經綿の残渣であり、 を持つた婦人に於ては、その人の性格中にその人の對象纏綿の遺跡を見出すに難くない。 た性的對象物の影響を受け、若しくはそれに抗するといふ程度によつて現はされる。澤山 性的對象を失つた人は、屢々その自我の中に變化を來す。これは鬱變症に於て起る如く、 に過 エスが對象を放棄するに當つて唯一の條件であり得るであらう。鬼に角との作用は殊に發達の早 の抵抗がある事を容認せねばならない。この抵抗は、或る特種な人の性質は、その人が經驗し 士に屬する對象選擇の記錄も含むとい (orale Objektbe-mächtigung)に歸した結果は、其後の性的對象選擇の場合にも示されてゐるのである。 から聖餐までの種々の風俗によつて辿り得る。この信仰によって、これを對象に對する口唇的支配 ふ結論が出來る。勿論これには始めより種々なる程度 この 我々は又對 の戀愛關係 自我の裡 同 一化

第三章

自我と超自我

する事

が出來ると見做されるであらう。

象纏綿と同 て性質の變化が起る。この場合に於ける性質の變化は、對象關係を保留し或る意味に於てそれを持續 一化 とか 同時 に起る事を考慮せねばならない。即ち此の場合には對象を放棄するに先立つ

於て入念の考慮を要する問題が生する。即ちこれは常に醇化作用が執るべき路であるが、又總ての醇 無くす事 Desexualisierungを意味して(譯者日、純愛)、從つてとれは醇化作用の一種である。此處に 象と同じやうに愛する事が出來る」と云ふ、それによつて對象の損失を埋合せようと試みるのである。 れ自身を愛の對象であるとしてエスに强いて、「よく見よ、私は對象によく似てゐるから、お前は私と對 少なからざる程度まで納得するといふ値を辨ふ事に依つて、ある。自我が對象の容狀を帶ぶる時は、そ 縦力を得て、エスとの關係を益々深からしむる方法であると云へよう。而して此れはエスの經驗に對し 斯様に對象リビドーがナルチスリビドーに轉換することは、明かに性的 他 0 見 地 からみれば、性的對象選擇が自我改變に置換はるとい ふこの作用は、自我がエスに對する操 手段の放棄即ち性的

的變遷が生ずるに至りはせぬか、例へば結合し合へる本能の分散といふやうな事を考慮しようと思ふ。

化作用は、性的對象リビドーを先づナルチスリビドーに變へ、而して後に恐らくはそれに他の手段を

へようとする自我の力に據らないのではないだらうか。我々は後章に於て、此の轉換か

ら又

他の本能

此處で自我とニスとの區別を爲したが、余の論文ナルチシズムの序論に述べた如く、エスはリビドー の大貯蔵庫と見做されねばならぬ。 チシ ズムを齎すことになる。 前述の同一化に基いて自我に流れ込むリビドーは、その二次型ナ

12

明か を我 思 前に生ずる。それは抵抗によつて個々の同一化が遮斷される結果として自我の分裂が生するのである。 0 16 様な狀態に至らないまでも、種々なる同一化の間の軌轢といふ問題が遺るのである。此 の子供時代に於ける最初の同一化は常に深甚にして恒久的である。このことは理想我 なるもの卽ち總ての人の有史前に起る父との同一化が潜伏してゐるからである。この最初の同一化は、 同一化が横暴となり、且つ多敷に重なり、非常に强烈に相互間の矛盾が生する時は、病的結果が目 本論とは少しく外れるが、此處で暫く自我の對象同一化といふ事に注意を向けねばならぬ。若して ふに重復人格の眞相は、種々雜多なる同一化が交替に意識の占有をむさぼるに至るからである。斯 然し乍ら對象纏綿放棄の影響に對する性格の抵抗能力が、後年に及ぼす影響如何に拘はらず、早期 に自我が分裂し、そしてその間の軌機は純なる病的現象として叙述出來ないものとなるであらう。 々に考へさせる。何故ならば、この理想我の背後には常に同 に對象纏綿 の結果ではなく、直接にして即時の同一化であつて、對象纏綿の起る以前に生じたもの 一化中での最初のもので且つ最も重要 0 起原 れらの各同一 とい る事

第三章

自我と超自我

自

E

ス

である。然し乍ら早期の性的時代に属する對象選擇に於て父母に關係してゐるものは、普通前述の同 化を齎す基礎となる様に見える。そして此れに依つて最初の同一化が强められる事になるのである。

(一) これは恐らく父といふよりも兩親との同一化と稱する方が適當であらう。何となれば嬰兒は性に關す むが爲めに、父との同一化のみを述べる。 た。そして彼女の母は現在も陰莖を所有してゐると想像してゐたと語つた。然し余は説明を簡單にせ いた時に、これは總ての婦人にないのではなくして、劣等と見做される婦人に限つて無いのだと思つ いからである。余は若い既婚婦人の例に出逢つた。彼女の話によると、自身の陰莖のない事に氣が附 る差別、卽ち陰莖を持たないことに就いて確實な知識を得ない間は、父と母との價値の相違を知らな

二つの は つた對象選擇の最初の例である。男兒は父に對しては自分を同一化して其態度を示す。暫らくの間 その最も單純なる恰好で現はれる男兒の場合を叙述すれば次の如く云へる。極め早い歳に於て、男兒 總ての問題は非常に複雑してゐるので、更に此處で精細にして置く必要がある。この問題の縺れは の對象纏綿を展開する。これは元來が母の乳房に關するもので、依賴型 Anlehnungstypusに據 要素に起因してゐる。卽ちエディポス狀態の三角關係と各人の有する素質的兩性感である。 この

する邪魔者と見做されるやうになる。これがエデポス・コンプレクスの發端となるのである。

この時に

二つの關係は相互に兩立する。然るに母に對する性的欲望は漸次濃厚となり、而して父はこの欲望に對

純 變ずる。 K 至り父との同 なる愛情的對象關係とが、男兒に於ける單純積極的エデボス・ 存する双 爾 存性が發露されたか 來、 一化は敵意を帶び、母に對して父の位置を取らむが爲めに、 父に 對する關係 のやうに見えるのであ は 汉存性 Ambivalenz る。 を帶びるに至る。 即ち父に = ンプレクスの内容を作るに至る。 對 する双 父を取除かむとする願望に これは最初から同 存 性 0 態 度 2 母 一化 K 對する 0 中

# **證**(一)群團心理學及自我分析第七章參照。

中 らされる)ことになり、而して子供の性質を女性的に型どることになる。 K 7 の結果と見做 於け 0 1 I ヂ 何 プ 术 る v n カン ク ス I ヂ 7. ス . 术 の過ぎ去る事は、男兒の性格に於て男性を鞏固 起 して來つた。 コ る。 ス態度 1 プレ 卽ち母 の歸結 ク ス との の廢頽 これは母に對する愛情を或程度まで保留する事である。かくしてエデポ は、 同 母との 一化か と共に、 同 母 或は父との同 の對 化を强める 象纏綿も亦故 (或はこの 化の補强で にする事 楽され 種の同 あ ねばならない。 になる。 る。 一化が斯様にして初めて齎 我々は後者をもつて正常 これ と同じ仕方で この場合二者の ス・

1) が \$ 我 2 n 女兒に於て容易に認められる。 K K 6 期待 0 同 一化 せしめたとは相違したものが は放棄したる對象を自 分析によつて展現はれることは、女見は戀愛の對象として彼女の 我 0 生ずる。 裡 に吸 然しこの結果も亦起り得 收する事を意味しない ので るもので、 ある から、 それ 前述 は 0 男兒よ 事 項

第三章

自我と超自我

起

5

なる

8

0

6

ある

とも

我

2

ス

父を放 あ る。 刨 棄した後は、 5 放棄し た對 自身 如 象 と同 何 0 男性 化す 的性質を著しく發揮 3 ので ある。 これ して、母に同一化する代り は 明 カン K 彼 女 への性格 中 K 男性 に父と同 型 が 强 化する 過 当 た時 K

は 2 3 K 分言 とし 0 ス v n 基 普 目 0 ク 斯 . 早 3 的 くし K 5 コ ス T 期 相應す な 0 父と同 示 VC 2 らず ねる 役 其 0 される。 プ 對象選擇 V. 後 男 る嫉妬 女何 ことが判 0 7 0 0 一化を齎す 變遷 同 0 ス 性 即ち 時 6 は n 格 たと同 的 あ 0 10 K は 女見 敵意的態度 及ぼ 場合 る。 これには積 る して普 力 カン 15 らで 即男兒は父 3 0 艾 K 2 如 仕 遍 は 於ても、 0 く振舞 あ 方 的 母 關 極的 を示すのである。 では と同 る。 0 係を -更に なく、 と消極的との二種 0 K つであ 一化を 男性若くは 明 てい 對 瞭 して 精密なる にす 父に 質す る。 むしろ單 双存 3 對 他 力 女性 雨也久不少 性態度 研究 0 を決 ことを L て 純 仕 的 定す 性的 は K 化 方 があつて、 愛情 を有 困 は 感によつて導入されたこの よると、 又は模型化 難 更に る。 傾 な し、 的 向 重要で 6 . 2 の强さの比率 完。 しめ、 女 母 子供が持 和 に對 性 は ある。 た如 雨で 的 なの 更に 性分 能 して愛情的 30 麼 つて きも I それ を デ 2 感 が 示 ねる n が 水 I 0 デポ 7 L で、 は ス I 明 對 本 單 ヂ . 復雜 快 母 象關 それ 源 純 7 才。 ス K なる 狀態 K 的 2 ス 叙 對 係 0 から 70 . 述 た を 兩 屢 の結 v I = す 要素 實際 7 有 性 ヂ 力 2

2

とを困難ならしめる。

恐らく兩親に對する關係に示される双存性は全然兩性感に基くべきもので

る

は

感 ス

プ 果 斯

くして

I

ヂ

水

ス

.

=

ンプレ

スクによつて支配される性的階段の一般の結果は、

自我

の裡に

一つの

す

この沈澱物は或る仕方に基いたこれら二つの同一化の

結合か

ら成

立つてね

る。

斯樣

に改變された自我は、

その特別なる地位を保留し、

自我として自

我

の他

第

三章

自我と超自我

沈澱物を形

成すること」見做されるであらう。

階段が 7 神 同 示 的强度は、其の人に於て二つの性的性格の何れかゞ主要部分となつてゐるかと云うことを示すに至る。 ス K v が現 痕跡 心經症 すの 余は思ふに、完全なるエデボス・コンプレクスの存在を假定することは、一般に好都合であり殊 至る。これと同 ス 一化と同時に一つの母の同一化とを生するが如き接配に整列される。父の同一化は、積極的コンプ クに はれ、 余が此處に述べた如く、敵對の結果生じたる同一化から轉換したものではないかも知れぬ。 7 が殆んど分らなくなる。 の場合に然うである。斯くして分析の經驗では、或場合に於ては其の何れかの構成要素が消失し 示され ある。 層す 他端には錯倒した消極的エデボス・コンプレクスが現はれ、同時にその中間にはあらゆる る母 る。 工 その中間階級はその二つの構成要素中の一つ著くは他の部分と共に完結した ヂポ 一様の結果が母の同一化にも生する。如何なる人の場合でも、この二つの同一化の關係 への對象關係を保守し、同時 ス・コンプ その結果、その v クスが廢顔される時には、こくに含まれた四つの 一系列の に錯倒的コンプレ 一端に於ては正常の積極的 クスに對する父への エヂ 傾向 水 對象關係を起 ス・コ は -70 0 る型を 父の

K

7

0

構

成

要素とは

分離

して理

想

自

我即ち超自我として残つたので

ある。

借財 抑 0 0 v 的 抑壓を齎す爲め I VC 制をも含んでゐる。 うに)あるべし」によつて盡されては 学 で 壓 ク 裡 ヂ 事 なつて 然し超自我 ある。 ス をし 水 件 0 K ての强烈なる反應構 から 設け 下 ス 10 に堕された。 强烈になればなるほど、益々急激に(躾け、宗教的教訓、學校教育及び讀書の影響のもとに) た事 願望の實現 負ふ處 ゐるから」といふ事である。 この支配權は良心の恰好即ち恐らくは無意識的の罪惡感として示さる。 る 事 は はエス 極 によつてこの あるのであつた。 0 仕 めて重大なる行爲であつた。 に對 換言すれば『汝は父が爲す總での事を爲す勿れ。なぜならば多くの事 事を持つてゐるとい の最初の對象選擇によつて残された沈澱物であるのみならず、又これらの選擇に 而して して防碍物と認められたのである。それ故に子供の自我は、この障碍 成をも代表してゐる。 其後 抑壓力 K エデポ 至り を補强 aないで、 理想我のこの二重の容狀は、理想我がエデ ス・コン ふ事質か 超自 した。 超自 我 猶 それが自我に對する關係は プレ 0 この抑壓力 ら生ずるもので、質に 『汝は斯くの 支配權 我 クスの抑壓 は父の性格を保留し、而 は自 は云はど父から借りたも 我 如く(父のやうに)ある勿 は容易な仕事ではない。兩親殊 に對 しそれに準じて益峻烈を極める 理想 「汝は斯 我 してエ の存 术 ス・コ 斯かる仕方で潜勢 在は くの ヂ 0 で 术 先 れ 如く 2 ある。 づこ ス は . 物を自身 父の特權 (父のや 7 K 0 力 この 父は ス is. 0

る

0

0

あ

力を され 現す力 る 0 で あ の源泉に就 いては後章に於て提案しようが、 この源泉は强迫性を有し、 無上命令の形

生活 特有なるもので、 75 が が る ス 2分る。 依賴 0 0 分化することは決 し我 で K 抑 壓 あ は 0 その る。 二重 は潜 期 K が ーつ の長 旣 即ち 伏 0 活 期 述 冰河 は生物學的 した 兩 動 K い事とエ よ 親 が して偶然でなく、個 到來す るリ 超 の感化を恒久に表現する事によつて、その根元となつた要素 時代に餘儀なくされた文化發達の遺物と稱されてゐる。それ故自 自 ヂポ ピド 我 で 0 るので あり 起 1 ス・コン 展開 原 ある。 を猶 他 中 プレ 0 絕 人 應考究するならば、それは二つの 一精神 \_\_ 的 に關聯して 0 及び種族 クスとい は歴史的で 分析 ゐる事 ふ事實とに存する。 者 的發達中 0 ある。 見 は既に述べて置いた。 地 K に於て最も重要なる出 即ち人類 よれば、 最後 このエデ IC 於て 重 一要なる結果で VC は 述 それ故 北 小 0 ~ ス・ た現 兒 存 來事 在を不 一我か 0 獨 象 A = を示 類 立 あること ら超 は 2 プ 朽に 人 不 L 0 自我 類 性 能 7 v 的 及 す る VC 力

史的 壓を齎す 神 及 分析 び方式 作 は往 用 を自 的 0 25 人間 我 兩 の徳的 方 の性質に崇高なる德的靈的 面 力 美的 5 見て誤つ 傾向に歸して置いた。 たもので あ 方面 る。 第二に精神分析的研究は、 何故なら を無視すると云ふ非難を蒙つた。 がば我 K は 先づ は第 哲學系統の -に最 この非 初 かっ 6 て抑 は 歷

自我と超

自

我

2

る 0 完結 我 然し乍ら今は自我の分析 步 々の仕事である間は、精神生活 社 した理 々込み の上 入つた精 に立つて進んでゆくことが不可能であって、 神作用を理 に立入つ 中の高 解する道筋 たのであるか 級な部分の存在に就いて考慮する必要は K 6 進んでゆくも 徳義感が驚愕を受け人間 のである。 正常及異常の現象を分析 心 0 K 抑 は 壓された部 更に なかつ 高級なる本 たの 解剖 分の であ 研

を賞讃 我 大 は此 なる本質を認めるに至つたのである。我々が嬰兒時代に於て、 確 かっ 0 VC これを愕 本質を持つてをる。 存 在 世 ta れて、 ばならぬ 其の後に と云 我々は兩親に對する關係の代表である理想自我即ち超自我 つって 至つて我 非難した總で 及 自身の裡 0 人 K 太 これを取 に對して解答を與 20 込んだので 崇高 なる性質を覺 へることが あ ると。 出 知 來る。 の中にこの これ

7 的 v 衝 ねる。 K 力 そ 外 れ故 ス と最も重 的發達及び人類が經驗したる變遷によつてエスに残されたる痕跡は、理想自我の構 界即 を支配するこ 10 我 ち 現 と超 現實 要なるリピトー 想 我 自 0 は 代表で とが 我との争闘は 主 ヂ 出 术 ある 來、 ス 變遷との表現である。この理想我 . か 同 = 統 5, 時 ンプ K 局現 内界即ち 自 v 我 クスの後繼者であり、且つそれ 實作用 自 力 I 6 と精神作用、外界と内界との對立を現すもので スの代表としての超自 I ス IT 服從することが出 の設立によって自我は 一我は が爲めに 一來るの 自我と反 で I ある。 ス エデ 型 0 0 最も 水 自 成によつて 地 ス・ 位 我 有 VC は 3 力なる 本質 V

自我 我 自我に繼承され、各個人によつて再生せられるのである。 種族的賦與即ち太古の遺産と密接な一致點を持つてゐる。 の構 を限局したと同じ様な仕方でまた理想自我をも限局することは徒勞な企てである。若しくは自 成 によって、人間の靈の最高のものとして評價する事が出來るものに變するのである。然し乍ら 各人の心中の最下層に属するものは、 理想自我はその構成の仕方により 各個 理想 人の

我とエ

スとの關係を叙述せむと試みた補助方法を、

これらの

類推中に當箝める事もまた徒勞で

彼等 に接近 等感を生する。子供は成長するに從つて父の役目が教師及び其他の權威を持つた人によつて果される。 n 理想自我を有するといふ根底の下に、他人との同一化によつて生ずる。 我 理 の實際の成果との間の差異が、 理想自 L 訓戒や禁制 難いと宣言する自己判定は、宗教信者をして或るものに對する彼の憧憬を誓はしむる處の劣 我が人間の崇高なる本質として期待されてゐる總でのものに當箝まることは、容易に證明さ 我は父に對する憧憬の代償として總ての宗教が發達した萠芽を含む。自我 の力は理想自我 罪惡感として覺へられるのである。 の中に宿り、良心として道徳的 の檢閱を施行する。良心の要求と自 社會感情は、社會人に共通なる が自身 の理 想

1-1 人間 に於ける最高性の主要素たる宗教、道德及び テ ムとタブー」に於て述べた假定に從へば、是等のものは父コンプレ 社會感情は、本源 的 K 一つのも クスによつて種族的に發 のであつた。余が

**本三章** 

自我と超自我

合の 代償であるとい ける嫉妬と敵對心の衝動の上に立てられたる上部建造として各個人の裡に生じて來る。 うで 實際の過程によって生じたものであり、 達したもので 研究によつて、 なかつたが爲めに、同一化が最初の敵對者であつたものとの間に起るに至る。輕度の同性愛 あり、 0 必要か 交叉遺傳によつて婦人に傳 ある。 ら生じたものである。男性は是等總ての道德的獲得 ふ事が確認された。 同一化はこの場合に於ても敵對的攻撃的態度に代つて生じたる愛情的對象選擇 宗教及び道徳的 の拘束 へられたのである。 社會感情はその當時青年間に残つてゐた敵對心を打克たんが は、エ ヂボ ス・ 今日でさへも社會感情 = ンプレ の發達に對して主座 クスそのものを操縦しようとする は、 兄弟姉 を取つて 敵愾 心が満 妹 ねたや の場 K た

- 註 (一) 此處では暫く科學と宗教とを除外する。
- 註 群團心理と自我分析――嫉妬、妄想、同性愛の二三の神經症的機制を参照。

父コ 度 題 は いので 然し乍 避 2 プ け Z ら種族 難き事である故、 ある。 クスから宗教や道徳を獲得した者は、 が我々の骨折つた研究が不完全であることを曝露するやうた懼れがあつても、 發達を叙 ぶるに當つて、 此處でその解決 兹に を試みねばならぬ。 新し 原始人の自我であるか或は彼のエ い問題 が 起 る。 その問題とい この問 題 に直 ふのは、日く、早期時代に 面する スであるか。 0 は 御 発を蒙り 2 若し 0

それ 2 0 總で る ならば、 が 3 が 一我で 概 如き分化 念 如何 あるならば、 は 種 が、 族 K 的 して是等の性能がエスの性能と合致しないので この早 何 過 期 故 程 を 時 K 代に起 理 簡 解 單 す K つたとすることは誤りであらうか。 自 るに何等 我 K よつて遺傳 の助けを與 され へず、 たと云 從つて あるか。 は な 此 5 又は 又 處 0 か。 K は 自我 應 自 用 若 我 L 2 しそ 0 超自 難 裡 n 5 VC 2 あ 我 が る過 とエ ス で 程 ス

2

は

何

故

TE.

直

K

告白

しな

5

0

カン

表現 みな 遷と ある事を忘 つて直接遺 ならず自 だかか らず 事 雖 \$ K 是等の性能 經驗す らで なる。 我 猶遠く單純なる生物に にこの とエ れて 傳されたとも云ひ難 ある。 即ち、 る事 はなら スとの 疑問中の最も容易なものを答へよう。 を經驗し獲得したものは自 余の は る。 相 出 I 假 違を明 來な ス 定 自我 にとつては外 でで いいい は いつ によつて經驗されたものは、 瞭な意味にとつてはならぬ。 超 も當籍め これ 實際 自 我 は 思索 0 界 は 丸 個 0 事 代表で 我であるか 曾 人と種族 K なら よつて示されて 1 1 如。 ある處の テ 111 の概念との間 自我とエスとの分化 何故ならば エスであるかとい ズ 4 猶 自 K 初めは後裔 ゐる。 口我を經 基 汉自 5 た經 この分化 我 隔 さうか るに は特に が生ずるのは にに傳は 驗 非ざれ ふ問題は何等 か は唯に と云 6 は 改變され 外 出 らなかつたやらに見え 發 界 つてそ ば 原始 L 此 0 如 影響の 處で 何 たも た 人に n なる外 工 の意味を齎さ ある。 から ス 歸する で 発 0 自 n 界 我 難 部 0 K 變 0 7 よ

自

我

と超

自

我

2

I

ス

繼承 は る 70 我をエ され I 然しその經驗 ス 得 0 スか 經 る 驗として 工 ら造る時に、 ス は累 0 中 仕舞 代 VC は、 0 個人に ひ、 無敷の 恐らくは單に その よつて 前 EP 象 世 屋 0 は遺傳によって保存されるのである。 過去 生 及 一存自 强 0 度 自 我 K 且 我 0 0 殘 つ十分に反復される時 酸 面 影を再 が蓄貯 され 生 して復活 たので ある。 させ K かくして遺 は、 た K そして それ等を變 過 ぎないで 自 傳 K よつて へて云

自 想 ギ 行 VC 2 於て らが 個 我 プ は 超 术 とと 所 v ス 自 6 一嘗て行 大部 我 力 . 續け れらの 且つ自我とそ の發生するに ス 7 分無意識であつて、 0 1 5 プ は I れて 無意識 n 永 v た争 ル クス ギ る 一調で、 を満 1 の後繼者 至つた仕 る。 0 本 纏綿 これ 能 足に服從さする事が出 迅 的 は 自我 一方を見 速 傾 理 で は恰もカウルバッハ Kaulbach ある超 想 なる醇化 向 がそれに接 2 自 れば、 0 我 自 間 としての 作 我 0 2 如 交 用 P 近することの困難なるかを説明して 通 0 何 一來なかつた場合には、 同 反 衝 VC 分 して自 極 應 突 -化によつて終息 8 構 が て自 持 成 K 續 我 由 依 され とエスの對象 の繪に で つてその あるとい る 力 ある L 7. なか 出 エスから生ず 明 ハン 纏綿 3 か 口 を見出 事 2 K た争闘 0 は、 分る。 との間 戰 ねる。 邹 如 L 若し が は、 たで るエ K 何 天空で行は 早 今で 心 期 ヂ 8 理 の最 想 术 0 自 衝 は 我 我 ス 突が 高 低 そ . から 九 級 層 礼 理 = 主

7

0

K

類似

してゐる。

#### 第四章

### 一種の本能

義に云 とは旣 10 よつて精神作 と云へるのである。 又自 精神作用をエスと自我と超自我に分類したことが我々の知識に進步を齎したとするならば、 に述べた。我々は又旣に自我は知覺によつて特殊の影響を受けることを明かにして置いた。廣 我 へば知覺は自我に對しては恰も本能が は エスと同じく本能の影響を受け、そして自我は事實エスの特に改變された部分に外ならぬ 用中 に於ける動的 見地を盆 々完全に理解し、一層明かに記述することが出來るで エスに對すると同一の意義を持つてゐると云へる。 これに あ 同時 らう

ちエロス Eros で、 ようとする思索の基礎としたい。 の性本能及びそれから轉來した處の醇化された即ち手段を禁制された本能を含むのみならず、又自己 余は最近本能に關する一見地(快不快原則を超えて)を展開したが、これを弦に取上げて更に進め これは頗る顯著なるもので且つ研究し易いものである。 この見地によれば、 本能を二種に分つてゐる。その一 これは禁制されざる固 は性本能即 有

第四章

二種の本

能

て、

生の

現象を複雑にせむことを目的

とし、斯くして生命の維持を目的としてゐると假定

斯樣

る事である。 索の結果として、我々は死の本能の存在を假定した。この本能の役割は有機體をして無機體に戻らせ 困難で、要するにその代表として虐待性を認めることになつた。生物學によつて支持され の當初に於て性的對象本能とは別個のものとして見做したものである。その二の本能は定義する 本能をも含んでゐる。この自己保存本能は自我に隷属せざるを得ざるものとなし、又我 これに反してエ ロスは四分五裂した生物體の分子を常に緊密なる結合を爲すことに た理 々の分析 論 的思 には

突であり、又互譲であらう。 は 兩 な働きを示すことより考へて、この二つの本能は嚴格なる意味で保守的のものと云へる。何となれば 者共に生の發現によつて擾亂された狀態の再建設をしようと努めるからである。斯くして生の發生 生の持續の原因 であり同 時 故に生の根原に就いての問題は宇宙論となり、生の目的と終着點との に亦死への努力の原因であらう。從つて生それ自身は是等 の傾 向 0 衝

結果或る物質は 種 2 世の本能 0 見地 は不平等な比例ではあるが、生物體の總ての分子中に働いてゐるらしい。そしてこれはそ によれば、 エロス 獨得 の主なる代表になり得るであらう。 の生理 作 用 (建設と破壞)はこの二種の本能の各者に結合してあるらしく、

問題

は二元的に答へられるであらう。

は

本能分離の生産であり徴候であると疑は

ざる

を得ない。死の本能の分離と著しき發現と

すべき影響の一つであることを理解した。

は、

多くの重篤

なる神經症、

例へ

ば强迫神經症

の最も注目

吳れない。 は T. 3 25 簖 ことが出來る。 で ら新見地が得られる。破壊本能は解放の目的の爲めに常にエロスに奉仕してゐることを我々は認める。 この 他の生物に向けられる破壞本能として表現されるやうに思はれる。 一つ本能融合の適例かも知れぬ。虐待性が自身獨立して現はれてゐる變態性は、絕對の完全なもので 事 肉であるらし 0 5 假 可能 0 が前述の分離の適例である。 單細胞有機體が複細胞的生物に結合された結果として、各個の細胞の死の本能は中和される 定 本能が相互に融合 は、この二種の本能が相互に融合し結合し混合する仕方に就いては何等の光明をも與へて 然しこの そして破壊衝動 So 或程度まで完全に―― 作用 斯様にして死の本能は自身を一 北 JE. 一規的 するとい は特別なる機官を經て外界に向けらるるに至る。 K 且 この點よりして從來この光明から考慮されなかつた多くの事實か 一つ非常 が餘儀なくされる。 ふ概念を我 に廣汎 々は一度容認するならば、 に起ることは、 それは唯だ 性本能の虐待性要素は、 一部で 我 及 の概念に缺 あるかも知れぬが この本能の この特別 有用 くべからざる なる目的 なる機官は

に役

本

果斷的に總括するならば、リビドーの退行例へば生殖器層から虐待性肛門層までの退行の本質は本能

融合 H 5 狀態 分離 れて VC 基 を現 の生産 ゐると云ふ事を假定し得 してゐると考 2 n 物と見做され得るや否 に反 して早期層 へねばなら より る。 82 神經症 確 中 根本現 と云 たる生殖器層 ふ問題 の素質的傾向 象であるらし が K 生ずる。 進步する事は性的要素 中 に展 然し雙存性は、 五 非常 IT 一强烈に 恐らくその 0 示され 昇 騰 K る普通 ょ つて 不完全なる の雙存

2 0 自 我 5 K 卽 支配する快 の道 网 斯 は問 ら自 我 我 して 極 やうな は 0 K が示されてゐる破壞本能の中に捉へ難き死の本能の代表を發見することが出來るなれば、 を考 中 0 未だ十分に究められて居らず 我 何等か その 興 K 超自 八味は 存 不快 事實が T 在す もの 見よう。 0 原則 我 此處に於て自然に次 る分化 の意味 不變 , 存 は I 在 的關係 これ ス 此 して に就て に闘す と二種 ら二種 處 る VC が示されるや否やと云 は る疑念を晴らさねばならぬ。 るやうに見 は確實なる の本 I 0 の問題 12 能 本能と及び精 從つて或 ス との間 0 代表を發 える。 臨 に向けら 床 にたどられる有益なる聯絡が は 的 臨 こ」で前 基礎を十分に 神 見す 床 ふ事である。 界 れる。 外的分析 に定 るの 述 んめら それ は の二種 の事實 快不 難く 持 れたこれらの分化 は精神界 快原則 0 然してれを論議 な 0 と衝 てゐる。 本 5 0 能 突するに に就ては に存 か の對 存す 然し二種 在すると假定した韓 L 立 るや否や。 カン の代 疑念 至るかも され するに し若 りに、 の餘 0 たも 先立 し憎 本能 知 叉精 地 0 K 愛と憎と 九 つて、 との 0 は よつて ない 差 なく、 神 我 K 界 成物 网 K 就 我 者 を

集全學析分神精ドイロフ 過程の とを示 敵愾 4 は 素 て屢 して 發する如 感謝 なら 或 から 特 例 0 工 心とが先行するといふ場合も問題外である。 ならば、 人が先づ他 在す 々危険な 存 す 世 殊 へば被害妄想に於ては患者が 變 H 在を認める處の て ねばならぬ。 化 き強 ス る。 0 間 の要素 る 手 0 る。 ,段を取 分析的 起 0 き敵愾 3 相 n 人を愛し、後にその人を憎む(又はその逆のときに)、 衝 ることを主 若して 五 動 より優越し、後に至つて愛の要素と結合して强盛されたと解し得 は 關 2 る。 研究によれば、 心の含まれてあることを最近に發見した。 の對象となる。 さて臨床的觀察によれば、 の問 係 の變 根本的の基礎である愛の 17 その結果、 於て 一張す K 憎 は が るに十分なる理 單 が 何 2愛の 等の 同性 嘗て最も愛 K 此 或人に向つて有する非常に 時 關 先驅で 0 一愛と並 K 順序 係が は愛 ない。 あ K びに が憎に した人は迫 由となるも 豫想 り、 何となれば此 本能と死の 示され 性感を脱した社會感情 更に 外に正規的に愛が憎を伴つて居り(雙存性 猶又未だ明 推移する中間期を挿入するに就 るの 又多くの場合に憎が愛に、 のが、 害者と變じ、 本能との差別を明かにする事が みであつたなら の場合には對象纏綿 强 この敵愾心が鎭めら カン 神經症 い同 に愛が それ 性的愛着に對 患者 の心 には 表現 との ば、 理學の の攻撃的 されな 相當な理 源泉 相互 なには、 例 3 に於ける して自己を防禦す れた後、 愛が憎 K 5 態度 力 いて うち 反す らで 由 多 數 が 攻擊 を 0 出 る K 破 K あ 挑 存 あ 理 初 壞的 つて 不る。 生 代 憎 めて以 一般させ 心 曲

理

3

0

要

然 3

を挑

が

+

第四章

二種の本

能

自

我

2 I

ス

四四四

場合に憎みが愛に直接變化したと假定し得るかといふ事である。この變化は單に内界のもので、 前僧んでゐた對象が愛の對象となり、又は對象を同 0 態度の變化は何等その起因にあづかつてゐないのは明かである。 一化するのである。そこで問題となるのは、 此

反動 分析研究して知り得たのである。それによれば、雙存性態度は當初より存在して居り、變化は纏綿 然し乍ら其處にはまだ一つ可能なる機制がある。それは我々が妄想症に於て、變化に關する過程を 的推移によって齎らされる。その結果、性的衝動から力が撤回され、 敵愾心の爲めに使用される 0

この は是等の合の何れに於ても憎が愛に推移する直接の道の存在を假定する必要はなくなつたのである。 力 れるのである。敵對的態度は滿足を得るといふ見込が毫もない。それが爲めに これと恰度同一ではないが、これと類似したことで敵對的態度が鎮められそしてそれが 事 満足を持來す希望即ち解放の可能の一層多い愛の態度で置き換へられるのである。斯くして我々 は、 是等 の二種の本能間 に於ける質的差異とは矛盾するからである。 ——經濟的 手段として 同性愛に導

2 の假定は此處に明瞭にして置かねばならぬ。我々は精神界に於て一 然し乍ら愛を憎みに變らしめるに他の機制を計算に入れた事は、更に一つの假定を作ることとなる。 自我の裡か或はエスの裡かで

0

事實を認める。

これらの總て

は、

我々をして

更

K

或種の提案を敢行

世

しむる獎勵を與

~

る。

過程 中 力 位 地 し易 合する。 6 轉位 みら 出 を認め より生ず き此 一來る、 が n し易き力 如 且 なか る 何 何 種 つこの 0 而して一本能 る本能は、 ことが出 なる容狀で持續されるかと云 VC つた。 力 屬 0 0 存 存在を考 が特に 種の衝動は質に 且 在を假定 來 その力を、 つ何を意味するかである。 る。 の満 へた。 觀 即ち部 察 せずしては論 足 0 は 容易な この力はそれ自身は中性で 他の性的 分本 他 於ては相違してゐ 0 本 能 る性 ふ問 能 0 を進め の満 地帯より生ず 間 口的部分本能 K 心は未 は 足 本能 ることは出 の代りとなり得 程度 だ不明であつて、 るが、 的 0 0 衝 る部分本能に與 交涉 中 動 總體 あるが、 K 來ない。 の質及びそ は、 が 0 行 る等 此 纏綿を補强することに は 性的 唯 現在に至 n 處 0 へて此 る事 K n -如 0 論 か 衝 き、 動に 問 ぜ 經 是等 且 る るもその 由 題 れを補强 も破壞的 と同 す は 0 或る特 る種 K この 類似 じ部 解決 世 2 力は な 衝 な 殊 類 する多く しむるこ は殆 る。 動 K る 0 何 IC 變 性 あ 處 轉 的 る h

比 叉 てをり、 して 余 I は ス 0 この -そしてそれは 中 層 論 多くの粘性 K 恐 に於て提出 くは活動 を有 無性化され 世 し得るも る轉移 容易に方向轉換され、轉移され易い。 たエロ 0 は、 易きと 唯だ一 スであるとい 0 中 つの 性 的 假 工 S ネ 定の 見地 ル 平 みであつて、 は確 1 は 質に ナ ル 近い。性的 チ 2 和 證據 ス が 的 爲め IJ は Fo 持たない。 本能 に此 اد 1 は破 · 貯藏 の轉 壞的 移さ 自 我 カン 本能に 6 0 發 पीर

第

四

章

種

0

本

能

て自 第二 の不 悪 罪 縫 作用は分析者の何人たるを問はず必然的に生ずる。 解放 を をよく てなされ リビド 忆 師が 示す性的 得要 我 0 處 來なくとも行は の特 裁縫 地 せら あ 知 1 位 領 つった。 た好 つて 何處にても解放さへ爲されれば如何なる道筋を經るか は蓄積を防ぎ解放を容易ならしめる為めに快感原則に役立つ事が容易に想像される。猶その 質 さの 認總綿 和 に隨され 師は三人ゐるから、その一人が處刑され」ばよいとい は對象の選び方と道筋の選び方との雨者 ねばならなかつた。(譯者日、 例を發表した。 る 示されることは、 その に於て發見される。 る。 たものは對象で n -それ 人は、 ねばならない。原型的(卽ち無意識的 は 工 斯か その村に ス K 夢の 於ける る無意識 あつた。 又これは 仕 -事 人しか 纏綿 鍛冶 0 の態度は次 それ 研究の 分析中 過 屋は ない鍛 程 は恰も今論じてゐ の特質で 場合に初めて逢着 村 ランクは最近 に生ず に就て一層嚴肅であるらし に唯一 冶屋が の如き喜劇的 る轉嫁作用にも著しく示される。 ある。 過程によつて齎らされる轉位作 人だから處刑すると悉無 死 刑 は、 ふ意) に値 一神經症患者の復讐行為が 2 る解放 な話 和 全然頓着しない。 したので する犯行 は 處刑 對象 を思出 の道筋 は真犯人に向けられる事 に對して奇異 ある。 をなしたが爲 させる。三人の である。 この になつて都 我 K これ 場 はと 人違ひ なる無關 合 用 めに 2 に於て に此 0 の特質 合が 種 心

若しこの轉位し易き力が無性化されたるリビドーであつたならば、これは叉醇化されたる力として

L S を所置 知能 ふ範 たる性的 「す叙述しても宜しい。何となれば自我の特質たる統一を設定し、或は統 的 過 K 程 於て、 が廣義 源泉から供給され I P に於て是等 ス の主 一なる目的即ち結合し拘束することを猶常に保留してゐるか でるもの の轉 位 と見做さね 0 中 に容れられるとせば、 ばならぬ。 考慮それ自身に要せらるる力 一の傾向を援助すると らで 一醇化

1 拘束しそして同 能 對象纏綿 ス 及び慥に其後のものをも)を所置するとい 再 K 醇化作用は自我 なる結果 び認め 對 に變化する事は勿論性的手段の放棄即ち無性化 なる仕事を爲し、而して相反する本能 乘ることによつて及 す る重要なる作 の他 るのである。 に就 の部 -5 化によ の仲介により正規的 分との意向 7 は後 用に光明を與 他の場合は、 に再 U つて生ずる自 I を迎へ、云はどそれと一致共同するのである。自我のこの活動の他 ス び論じよう。 0 IJ Fo Le へてゐる。斯く對象からリビドー 我 自我が最初對象纏綿よりそれ自身へリビド に起るとい の修正 1 を無性 ふ記 时 傾向 述 にそれを結合し、 ふ事によつて、既に述べた我々の論の可能性を此處 を想起 の役目 化即ち醇 を意味する。更に角この見地は、自我が に奉仕するのである。 することが出 化 す る事 これによつて によつて、 來る。 を奪ひ、 性的 自 I 斯くして自 自 IJ ス 1 身 我 を取 の最 を唯 F は K 工 込み、 1 初 P を 我 ス 0 0 愛の 對 は 0 象 我 I 目 對象 の可 IJ ス 的 I 0 For を IC H

我

のナルチスムスは對象からリビドーを撤回して生じたる二次型の

ものであ

る。

四八

自 あつた。 土 我 ス これはナルチスム の裡 この I に蓄積されてあつたものである。其時に自我は猶未だ構成の過程中にあり且つ薄弱なもので ス 對象リビドーを奪ひ、それ自からを愛の對象としてエ は この リビドーの一部を性的對象纏綿として送り出した。此處に於て今は强健となつた ス論の重要なる擴大を意味するやうに思はれる。 スに强ひむと試みた。 發端に於ては總てのリビド 斯くして自 は

待的 L され 大部分工 我 本能 ス々は此 要素 てゐる。 的 H が 、衝動を辿つてみるならば、これらの衝動それ自身がエロスの轉來であることが再三再四發見 スから生ずるものと結論せざるを得ないのである。 存 の見地を必要としてゐるから、死の本能はその本質として沈默であり、而して生の叫びは 若し「快不快原則を超えて」に於て主張せる考察、及び終局にはエ 在せぬとするならば、我々は根本的二原論を支持することが困難となつたであらう。 ロス に附着したる虐 然

証 事實我々の見地に從へば、外界に向けられてゐる破壞本能はエロスの仲介力に依つて自己から轉換さ れたものだといふのである。

ビドーに對する爭闘の羅針盤として、エスの爲めに役立つことは明白である。 若し人生がフェヒネ 次に I, H ス に對する爭闘から何が生するであらうか。快不快原則は、生の過程に障碍を導く處のリ ルの

らし 不變均 方をもつてこの張詰に對して防禦する、 る。 死の 是等の は は ある。 類 の爲に、 で性 似を説明し、同時に下等動物の或種類に於て、交尾と死とが一致すると云ふ事實をも説明してゐる。 一或程度までゾマと生殖細胞との分離に相當する。これは完全なる性的滿足を來す狀態と死との間の き張詰い かに容れること、卽ち直接性的傾向を滿足させようと邁進することで示される。エスは更に進ん が 本能がその目的を果す爲に自由行動を取るからである。 死 衡原則によつて支配されてをるものとすれば、それは絶えず死の道を下向せねばならぬのであ 動物は繁殖行為に於て死ぬ 的 層徹底せる仕方をもつて、總ての構成要素の要求に從ふ或る一つのものに關した滿足、 の道 張詰 リビドーの一部を醇化する事によつて、張詰を支配せしめんが爲めエスの仕事を助けるので 8 が導入されるのである。 の飽 への下向 和狀態である處の性的物質を解放する事に は 工 p ス即ち性的 のである。何となればエ 工 その防禦は第一に、無性化されないリビド スは快不快原則即ち不快の 本能に據り遅延されそれに據り本能的需求として示される新 H スが滿足の過程 たるる。 最後に自我は、 性的 知覺によつて導か 行為に於け に依つて除去された後は それ自身としその目 1 る性的物質 れ、 0 要求をなるべ 種 2 な 即ち云 0 る仕 射出 的と

### 五章

自我の從屬的關係

化の KE 他方ではそれが 超 部分が構成されてゐる。これらの同一化の早期のものは、常に自我の裡にあつて特殊な役目を果し、 を有するに至つたのは一つの要素に基づくものであつた、この要素は二方面から考慮せねばならぬ。 繰返し述べた如 取 方ではそれは最初 に論じた事項にまで絶えず後戻りする事は、 本書の各章題目が何れもその内容と完全には一致してゐない事、並びに問題が新方面に向 込んだとい 影響に對 我の形をとつて自我の残餘の部分と分離する。其後に至つて自我は强健に發達するに從ひ、同 して强 ふ事實に基くのである。其後に改變された自我に對する超自我の關係は、 エデボス・コンプレクスの後裔であること、即ち他の何物よりも大なる對象を自 1 の同一化であること、即ちそれは未だ自我が軟弱なりし時に生じたもので 5 抵抗を示し得るに至る。 自我は、 放棄されたエスの纏綿の代償として爲遂げられた同一化によつて、大 超自我が自我に對し若しくは自我に關する特殊 我々の問題が複雑なるが爲めとして許されるだらう。 概して嬰兒 ふときに 我 な地 の裡

位

0 而して自我は成熟した時と雖もその支配に服するやうになつてゐる。 我を超越し、自我を支配する性能である。これは自我の嘗ての軟弱時代と依賴時代の記念物である。 0 K 一型ひ 影響を受けないではないが、父コンプレ 原型的の性的階段が思春期後の成熟せ 5 礼 た如 3 自我 はその超自我から發せられた無上命令に服するのである。 る性的生活に對する關係の如くである。 クスから轉來した特質を終世保留してゐる。 小供は嘗てその 超自我 兩親 は其後 この特質は自 に服すやう の總て

觸を持つが爲めに、自我に關してはエスの代理を務める事が出來る。 を残せる前世 の意義を有する。この發生は我々が既述した如くエスの種族的獲得と結び付いて、エ てをり、爲めに自我よりも遙かに意識から遠ざかつてゐるものである。 然し乍らエスの最初の對象纏綿、即ちエデボス・コンプレクスより超自我の發生せる事は、これ以上 の自我をして後生に再生させるものである。 斯くの如 く超自 超自我はエスの中に深く根ざし 我 は常に 工 ス ス と密接なる接 0 裡 に沈澱物

注 精神分析的 してゐると云ひ得る。 文は超心理學的自我は解剖的自我即ち腦皮質の小人 Gehirnmännchen と同じく逆立ち

にその珍らしさを失つてはをるが、 以 1 の關係は、或る臨床的事 實に注意を向 猶その理論的の研究を待つてゐるものである。 けるならば最も容易に理解できる。 その事質は久しき前

第

五章

自我

の從屬的關係

進展に對

自

我

2

T.

ス

める。 K 深 分析 い意 り或は 我 0 味を知るやうになつた。 2 仕 事中 は初めての狀態を反抗と見做し、醫師に對して優越を示さむ企てと解したが、後に至つて更 治療の進步に就て滿足の意を表す時には、彼等は不滿な顏貌を示して、常に症狀を悪化せし に全く奇異なる態度を示す人々がある。これらの人々に對して、治癒の見込みあること 彼等は賞讃や感佩に堪へることが出來ないのみならず、 却つて治療

普通 性 却 の治療的 って其の病勢を亢めるに至る。 の人ならば良好の結果を齎すか若 反應を示すのである。 彼等は治療期間中に快方に向ふ代りに悪化してゆく。そして所謂陰 しくは症狀が -時的 にも停止する筈であるに も拘らず、 彼等は

して正反對の反應を示すものであることを我々は確認するに至る。病症が解除される毎に、

者 は 事 彼等 癒 疾病 あると云 に反抗 疑 IC ふべからざる事である。即ち彼等にとつては健康を希望するよりも疾病を必要とする方が重 は治癒に反抗する何物か より得 する障害の最も强力なものとして現れる。而して我々の熱知せるナルチス的難政不落、 はざるを得ない。この抵抗を普通の仕方で分析する場合に、醫師に對 る種 々の利益を固執することを引去つても、 があり、治癒に近づくことを恰も危険の如くに見做して怖れて この抵抗 の大部分は残される。 する反抗態度 この 部分 や思 ねる

醫師

に對する否定的態度、及び疾病利得の固守よりも更に强力なものである。

五二

ある。 決定的であると見做さべるを得ない。然しての罪悪感は患者側よりみれば全く啞者であつて、即ち患 疾病中に贖罪法を發見し、 者 疾病に對して精神分析療法が正しい療法でないといふ一層明かな説明を固守するのである。 永續するとい 给 に罪惡のあることを告げることを爲さない。爲めに彼は罪を感じないで、唯だ疾病を感するのみで 局我 この罪惡感は治癒に對する抵抗として顯はれるのみで、克服するに非常に困難である。 、々は「道德的」要素と云はるべき即ち罪惡感に直面してゐる事を認むるに至つた、罪惡感は ふ裏面 にはこの動機が存在することを患者に信ぜしむるは更に困難な事で、患者はその 苦痛 の刑罰を拒否しようとせぬものである。 我 々は寧ろこの 心細き説 疾病が 明を

註 等の方法もなく、間接には唯その無意識の抑壓された根原を徐々に暴露し、漸次に意識の罪惡感に代 無意識の罪悪感が呈する障碍との爭鬪は、分析者にとつて容易ではない。それに對しては直接には何 卽ちそれは嘗て性的纏綿の對象であつた他人との同一化に因る生産物であつた場合には、それに影響 作用との類似は た戀愛關係の唯一の残物であつて、それと認知する事が困難なものである。この作用と憂鬱症に起る を與へる特殊の機會を我々は持つてゐる。この仕方で罪惡感が採用された時は、これは屢々放棄され へようとする手段より外にはないのである。然しこの無意識の罪悪感が他よりの僑物であつた場合、 明白である。若し我々が無意識の罪惡感の裏面に嘗てこの 對象纏綿であったものを

五四

自

我とエ

弦に分析の作用に新しい制限の存することを告白せねばならない。それは分析は要するに病的反應を 不可能にするに非ずして、むしろ患者の自我に何れをも選ぶべき自由を興へるやらにするのである。 味になるかもしれない。醫師の人格を斯様な仕方に利用する事は分析の規定に反するが故に、我々は がある。又恐らく分析者の人格の力で患者が自分の理想自我の代りに分析者を取容れるか否かに依つ で治療が進むかも知れない。これは分析者が患者に對して幾言者、救世主及身請主の役目をつくす意 る。これは主として罪惡感の强度に依る。然し治療がこの强度に相應するやうな對抗力を有しない場合

る條件の下に表現される仕方に就いて、更に詳細に説明したいと思ふ。 我 恐らくは重い神經症の總での例に於て認められるのみならず實際との狀態に於けるこの要因卽ち理想 の態度によって、恐らく神經症の重症なるか否かが決定されるものであらう。 兹に述べた事柄は極端なる例に適用されるものだが、これより低い程度のものは、甚だ多くの例、 故に罪の感が種 及 な

常に强く意識されてゐる。これらは理想我が特別なる峻巌さを示して屢殘忍さをもつて自我を襲つて る たる劣等感は明かにこれと密接な關係を有する。よく知られてゐる二種の病狀に於ては、罪の感が非 K る。 基いて居り、 普通の意識的罪惡感(良心)の説明は何等困難なものではない。それは自我と超自我との間の張詰 これらの二種の病状、即ち强迫症と鬱變症とに於ける理想我の態度は、一方にこの類似點を有 その批判能力によつて自我に對し行つた判決の表現である。神經症患者に廣く知 られ

すると共に他方に重大なる差異を示してゐる。

は 事 析 る。 その結果、 或種 超自我は自我以上の知識を持つてゐる事が證明される。 によると、 然しこの求めに應することは愚である。何となれば應じたとて何等の効果もないからである。分 の强 罪 の感 患者 この場合超自我は、自我に知られずにある過程によつて影響を受けてゐることが分る。 神經症には に其づける處の抑壓された衝動を發見する事が出來る。斯くして無意識のエ の自我 は この 、罪の感が高唱され過ぎて、自我に對して正當に認めさせることが出來ない。 罪の服罪 に對して謀反を起し、 これを拒絕する爲めに醫 師 の助 スに就 けを求 め

自 鬱燙症 我 一神經症に於ては超自我より非難されるが如き不埒なる衝動は決して自我の一部を構成してゐない 鬱憂病に於ては超自我憤怒に値する對象が は毫も 一に於ては、超自我が意識を掌握してゐるといふ事が更に著しく强く認められる。然しこの際 反抗をしないで、 却つてその罪を認めて膺懲に服する。 同一化によつて自我 の一部を構成するに至つ 斯かる相違は容易に説明され たっ

狀態の主要問題は事實他の方面に存する。我々は他の例で罪の感が無意識になつてゐる場合を論じる 是等 の二種 の神經症に於て、何故に罪の感が著しく强烈になるか に就ては明ら かでない。

第五章 自我の從屬的關係

五六

成 我 同じ武器をその峻嚴なる主人に向けたと同じ事である。 即抑壓の手段である。故に罪の感が無意識になつてゐることの責任は自我にある。普通、自 痛なる感覺を、恰も堪へ難き對象纏綿と防禦すると同じ手段をもつて防禦する。これは何かと云ふと てをる機制を發見するは容易である。ヒステリー型の自我は、超自我の非難によつて脅威される處の苦 の現象が主となつてゐるが、然しこの場合、自我は罪惡感の關聯せる材料を遠ざけることで自ら滿 の爲めに、又その命令通りに抑壓を行ふことは既に知られてゐる事である。 それは本質的 にヒステリー及びヒ ステリー型の狀態に見られるものである。罪の感が無意識にされ 强迫神經症に於ては、 然し乍ら前 知つてゐる通り 記 0 我は超自 場合は 反應構

を持つてゐる精神分析は、後半の言葉に對して何等異議を申出でないだらう。 的である」といふ矛盾した提案を出すやうな心を持つてゐるとすれば、この主張の前半に對して責任 が れば良心の根原は無意識に屬せるエデボ 我 正常の人は彼が自ら信ずるよりも以上に不徳義であるのみならず又彼が考へるよりも以上に徳義 々は更に一歩を進め、罪感の大部分は普通無意識であるといふ假定を此處に見出し得る。 ス・コンプレクスと密に闘聯してゐるからである。若し何 何とな

足してゐる。

grad. (一) この提案が矛盾してあるのは唯外觀だけである。それは單に次の事に過ぎない。即ち人間の本性は思

層大なる容積を持つてゐるといふ事である。(譯者曰、善にも强ければ悪にも强き意) つたよりも以上に、換言すれば自我の意識的知覺が知つてゐる以上に、善に對しても思に對しても一

證明できる。 もなく事實である。 驚嘆すべ な或は手近なものに結付けるのは恰かも一つの慰藉として感ずるらしいのである。 き事は、 故にこれは犯行の結果ではなく、 罪感が過大であると往々にして人を犯罪者に墮させる事がある。 多くの犯罪者、 殊に青年犯罪者には犯罪以前 むしろ犯行の動機である。 K 非常 K ての無意識の罪感を何 い罪感を持 然もこれは疑ひ つて 2 3 か現 事を

即ち若 超自 らず自 近せることを示してゐる。 く らず である。 2 我 N むしろ は自 5 我 ば果して何で構成されてゐるか。 し超自我の一部が無意識にあるとせば、 の總 と雖 我 I し超自我 7 もそれは聽覺 ス の一部であつて、而して言語的 の場合は、 中 の源泉から生じたものである。 の斯かる内容に纏綿 超自我 自 か 我 ら來た印象によつて生じたものである事は に於ける前意識 は意識的自我 これ してをるエネルギーは聴覺、教育、讀書から得たものではな 心象 に對 それは斯かる言語の心象で出來てゐるものか、 的 から全然獨立し、 言 して我々の解答は徹底的 (概念、 語 の残渣 抽象) の重要性を尊重すると次の その關係 によつて大部分意識になり得 否定 は ではないが、 むし し難 ろ無意識 いとい 超自 問 ふ事 題 0 我 が I で 或は然 ある。 るも 起 ス 0 に接 みな る。

我

き物であり、 るに非ざれば、 るに至つたと云 0 n 時 は寧ろ非難として表現する。何となれば罪感 が分る。 K 解答を延期して導い に関する我 自 1我に對 意識に これは恰も超自我が、その人に存在する全虐待性を専に占有してゐるが如き觀がある。 而して實際とれは若し自我が相當 固着す して斯かる暴壓、峻嚴を示すは如何なる理由か。 往々自我を死に陷らしむるが如き大なる力を振 へるだらう。斯くして超自 々の見地 る非常に强力なる超自 た問 に從へば、破壞的要素はそれ自身超自我の裡に堆積して、これを自 題はこれである。 一我が、 我 心は非難 の裡に權力を振 卽ち、 の時 無慈悲な狂暴さをもつて自我に對 期に於て燥狂 K 超自我が本質的に自からを罪感として表現し 相當する自 へるものは、 若し我々が欝憂症の場合に注意して見 ふに至る。 我 Manie の裡の知覺である故に)、且 に轉じてこの暴君を防禦す 恰も死の 本能の純 して激怒 培 我 してゐる 元に向 養 0 0 ()或 虐 如 同

genitale Organisation まで退行することによつて、この保證が得られる。即ち愛の衝動が對象に對 7 者 は わ は自殺に對しては恰も免疫性を有して、ヒステリー患者よりも更に都合よくそれに對 ない。 同じやうな苦痛、 故に自 强迫症では欝愛症とは反對で、決して自殺の手段を採らないことは注意に値する。 我の安全を保證するものは對象の 懊惱 は 或種の强迫症 K 於け る良心の呵責で 保留であることを知 ある。 る。強 然し乍らこの狀態 迫症では前性 は餘り 器 强迫 編 制 明 症患

るだらうか。

自 滅亡せんとし、或は少くともそれを目論むが如き觀を呈す。然るに自我はこの傾向を用ひず、これに對 する攻撃的衝動に代へられることに依つてである。此處に再び破壞本能が解放されて、而して對象を 徒らに無益の防禦を行ふ。これは兩者の最も残忍なる行動に對してのみ防禦し得るもので、 K 0 として先づ無限の自責が生じ、次いで、その力の及ぶ範圍内にある對象の系統的呵責が生ずるのであ 一段は 破壞に對しては自我の責任であるかの如く振舞ひ、峻烈にその破壞意志を責める。卽ちそれは退行 て よつて生じた現象とは見ずして、實際愛が憎に置換はつたものと見做して責めるのである。 反應棒 一何れの方面に於ても進路を失ひ、慘虐なるエスの强求に對し並びに膺懲する良心の呵責にして 成と防禦手段とを以て反抗して、 この傾 向 は I スの裡に保留させらる。然るに 超 その結果 自 斯様に 我 はこ

素と混合されて無害となり、一部は敵意的形式にて外界に向けられ、而して大部分は恐らく防げられ K 各個體中 内界の仕事を持續するのである。欝髪症に於ては如何にして超自我が死の本能の集中箇所になり にある危険なる死の本能は、種々なる仕方によつて所置されるものである。一部は性的要

本能の操縦や制限即ち道徳的の見地よりすれば、エスは全然無道徳的であり、自我は道徳的たらむ 第 五章 自我 の從屬的 係 五九

とい

一來して

ゐる。

東力や殘忍なる禁制力を有してゐる。嚴格なる崇高なる實在物 で、峻烈さを自分自身に向けたものである。 を禁壓する動機であるかの如く考へられる。 敵愾心を統御すればする程、 部 に向 ふ概念の生ずるは、 つて彼 超自 通俗的な見方をすればこれが反對に見えて、 の敵愾 ・我は超道徳的にして且つエスの如く無慈悲になり得るものと云へるであらう。 心を制限すればする程、 實にこれに由 自我に對 する理 然し乍ら一般の常態の人の道徳と雖も可なり峻烈なる拘 想我 然し事實は此處に述べた如くなるのである。 彼の理想我 の態度は盆峻烈となる。 は盆 理想我によつて定められた規準が、 々峻烈に即ち敵意になつて來る事 (譯者曰、 これは轉位作用 神を指す) が膺懲を定める 即ち 0 如 人間は外 人間は は著し

73 としてその暴壓と残忍なる、即ち命令的の Sollen(何々すべし)の性質を受けるのである。 如く、 無性化若しくは醇化作用の性質を有する。 是等の問題を進んで考慮するには、此處に新しき假定を導入しなければ不可能である。 その るやうに見える。醇化された後は性的要素は最早混合してゐた破壞要素の全部を束縛する力を失 超自我は父を模型として見做 結果破 、壞本能 は攻撃 や破壞的 したる同 傾向の形をとつて解放されるに至る。 一化によつて生じたのである。 この種 世の變化 の生ずる際には、 この種 此 0 常に同 分離か 0 時 同 6 K 理 既に知れる 本 化 能 は總べて 我 的 は主 分離

32 めた。 る。 は つエ 自 0 12 律も發することが出來す、然し議會を通過せる法律に對して否認權を使行する事を躊躇するのである。 る事 運動的解放の延期を遂げ、運動の通路を支配する。この最後の役目は事實よりも寧ろ形式的であつ 過 更に强迫神經症に就いて暫時者へて見るなら、その關係は少しく異つてゐる。愛が敵愾心に分離さ 工 個 我 しか ス は生存 卽ち自我 程 ス の外界であつて、その外界を克服しようと自我は努める。 循ほ自 を時 のみならず超自我にまで擴がり、 に関する我々の觀念やその種々なる關係は明白になりかけて來た。今は自我の强さも弱點も認 てリビドーと混合せる折に示されたる敵愾心によつて、 は自我 の對象纏綿を自我構成材料に變へる。自我は超自我の助けによつて、エス し此場合に於ても鬱變症の場合と同じく、自我は同一化によつてリビドーを占領し得た爲め 間的順序に整頓し、 中外界か 一我は重要なる作用を托されてゐる。卽ち自我知覺區域に就いての關係のため の力によるに非ずして、エ は行動に當つては先づ立憲君主の地位の如くであつて、自我の直裁がなければ一つの法 ら生する總ての經驗によつて自分を豐富にする。然しエ この過程が現實に適合するや否やを試験する。 爲めに超自我の暴壓は無垢なる自我 スの裡に齎らされたる退行の結果である。 超自 自我は 我から罰せられ I ス からリビドー に對して増 スは自我 更に考慮過程を挿入し の裡 然し乍らこの退行 るので に貯蔵されてわ 17 加するのであ を奪取 對しては更に ある。 に、 精神界 し、且

第五章

自我の從屬的關係

る役 る事よりこれを操縦する事に、即ち本能に服從する事よりこれを禁制する事に及ぶ。 る前世の經驗を汲取る。然しその仕方は我々に未だ明かでない。 この道筋 I 目 ス は理想我によつて果されるが、その一部はエスの本能的作用に反對する反應構成と見做される。 の何れを採るかは多くの精神活動の上に非常な重要さを持つ。自我の發達は、本能を承認す 内容が自我 の裡に閾入するに當つて二筋の道がある。一は直接に、他は理想我を經て行く。 この仕事の大な

精神分析は自我をしてエスを服從せしめむが爲めに猶深くその步を進ましめる道具である。

提供し、エスのリビドーを自身に附着せしめやうとする。自我はエスの同盟者たるものならず、 à. たらむと試み、エスをして外界の要求に從はしめ、而して筋肉運動によりエスの願望通りに外界を改 及び超自我の峻烈さから生ずる。この三個の危險に相當する三種の不安が生ずる。何となれば杞孁は、 和 然し乍ら他の見地より見る時、この同一の自我が三人の主人に仕へ、爲に三個の危険によつて脅威さ 即ち からの遁避を表現してゐるからである。自我は恰も國境の住民の如く外界とエスとの間 自 ふ哀れむべき動物である事を認めざるを得ない。この危険は外界から、エスのリビドーから、 我は、現實世界に對する順應力をいふ見地をもつて、自身をリビドー 的對 象としてエ 師の 如 の調停者 く振舞 ス K

を續け は、 る 時 人 なら の愛を求 自我をして往々にして挪喩者、不節者、 ば むことを試み、 も現 更 めむとする從順なる奴隷の如くである。 K 實 工 ス 0 命 办 超 K 服從 自 工 ス 我と衝突せ して 0 無意識 3 る る場合にも假裝を施 カン 0 要 0 如 求 く偽 を前意識的 虚偽者たらしめるので、 り、 自我は出 工 理 ス のであ か **簡附を以て隱蔽** す。 現 來得るならば何 實 T ス 2 と現 衝 突せ 實 これは恰も政治家が事實を認め して、 との る場合 時 中 にてもエスと親善關係 間 工 K スが 假裝 K 位 を施 頑 世 る自 迷 不 屈 我 艾 である 0 出 地 位 來

本能 自 我 一種の IC. は I それ リビド 本能 n ス に對 を救はむが爲に、 の代表となり、 1 操縱 する自 0 我 助力を與 の態度 而 自我は自身をリビドーを以て充慎しなければならなかつた。 して其後生き且 は決 る。 して公平ではない。 然し其際に つ愛されむとするのである。 自我 は 死 彼の の本能の對象となりて死滅する危險 同 一化 及醇化 の仕 事 は、 I ス 斯くして VC かける K 相

作らも之を偽つて

一般的

人氣

に仰合せむとす

るが如きも

我はリ 0 まされ、 如如 然し乍ら き運 或 命 自 は 1 10 出 2 に對する爭鬪によつて自ら虐待と死との危地に其身を晒すのである。 我 の醇 の政 逢 30 整 化 經濟 ic 0 仕 征 服 事 的 は、 見地よりすれば、 されて、 本能 自我 の分離と超自 は恰 超自 も自 我 身 我に於ける攻撃本能の解放とを來すが爲め 0 の裡に働く徳性は、 作 丸 る 頹廢的 產出 斯か 物によつて死 る頽廢的 超自 我 產 出 す 0 攻擊 柳 る 原 0 に懺 如 生 物 自 <

五章

自我

の從屬的

温温

係

自

見ゆるのである。

自我 の示す從屬的關係の中で最も興味あるものは、超自我に對する關係である。

が集まつたものであらう。良心の不安として持續するものは、 去勢を以て脅威した。この不安杞憂は恐らく一つの中核となつて、其後その周圍に良心に對す 心 は單純に快不快原則の警告に從 AJ 脅威しつくある知覺から、或はエスに於ける是れと等しき恐るべき過程から、 して是れを杞憂として解放するのである。 自我は不安の本家である。 ・杞憂の裏面に何か隱匿されてゐるかを知り得る。其後理想自我となつた崇高なる者は嘗て い。我々はこれを唯征服されること或は滅亡される事とは知るが、分析では決定され難い。 ~ られる。 自我が外界の危險及びリビドー 自我は三方面 ふのみである。之に反して我々は自我が超自我に對する杞憂、 かい この原始的反應は其後に防禦纏綿 50 危險に脅威されて逃走反射を展開するに至る。 的危険を怖れるは果して何であるか とれ に外ならぬ 0 自身の纒綿を撤回 (恐怖 である。 症の機制) は的確に る不安 自我を 卽ち良 自我 によ は 云

と區別する方が正しいと信ずる。これは精神分析學に困難な問題を提供する。何となれば死は、 と認められない。 「如何なる不安も結局は死の不安である」といふ秀句は、何等の意味も持たず、何れの場合にも正當 これに反して、死の不安を外界の對象不安 (現實不安) 及び神經 症症的 リビド 杞憂

識中にそれと相當する何物をも見出し難き、 感じて對象を拾てる如く、 制 は要する 自我がナルチス的リビドー纏綿を大規模に放棄する事で、卽ち或る場合に自我が杞憂を それ自身を捨てるのであらう。 消極内容を有する抽象概念だからである。死 余は思ふに、死の不安は自我と超自我との の不 安の機

再び 7 死 神經症 の不安は二つの條件の下に發することを知る。この條件は又他の不安を發する場合と全然類似し 即ち外界の危險に對する反應として、及び鬱愛症の如く內部の過程として發現する。 0 例 は我々をして常態の場合を理解せしむる助けとなる。 此處に

間

の相互影響であら

b から為 7 と信 は 鬱變症 又此 は愛される事と同じ意味であり、その愛される事 10 憎まれ迫害されるが故に、 するやうな現實の 虚でエ 「我は總ての保護力から見捨てられたと考へて自身を死なせて了ふ。のみならず又これと同じ狀 されたやうな保護と救助との仕事を代つて爲す。然し自我は自身の力では打勝 に於ける死の不安は、唯一の説明が許さるるのみである。卽ち自我は超自我より愛さるる代 スの代表として現はれてゐるのである。超自我は早期には父から、後には攝理或は運命 一不可抗的の危険に逢着する時は、亦これと同じ結論を齎らさざるを得なくなる。 自身を放棄するのである。 は即ち超 生きるといふ事は、 自我より愛される事であり、 それ故 心に自 つ事 その は我の 0 出 超自 側 に於 我

第

五章

自我の從屬的關侍

認め

6

得

ス

あ る のは、 出產 の最 初 の大杞憂狀態及び不在者を戀慕ふ嬰兒的不安、 即ち保護して吳れ る母

六六

分離が不安の根柢をなしてゐることである。

神經 2 自我と超自我との間の不安(去勢=良心=死の不安)の展開によつて强められた事とし 症 n K らの考慮によつて、死の不安は恰も良心の不安の如く、去勢不安の發達せるものと考へ得 對 L て罪感 が大なる意義を有する事より考へて、 普通 0 神經症的不 安が 重態となった場 て容易に 合に

0 沈默 0 KC な ある。 死 奮 我 0 闘 2 本能 てね L I は 然しこの場合、 7 ス 工 るが ゐる。 は快不快原則 は思ふ事を云ひ得ない。意志の統一を遂げられない。エスの裡にはエロス ス K 非常 戻つて來たが、 或る本は ic 强力なる エスによつて果される役目を除り低く評價することを、 の要求に從つて平和を願望し、 能 は 如何なる武器を以 死の本能の支配下に置 20 I ス は自 我 て他 いに對し 0 かれ 本能 て愛又は憎 闖入者たるエロス てゐるか に防禦し 一の何 てね の如く云ひ現 れをも示すべき手段 る を終息せ 力 は既に述 我 す事 々が怖れ L 8 が と死本能 ~ 出來 た。 むとする を持 る よう。 工 0 ス かい つて 0 和五 は あ 3

F L 2 牙 對 馬 完 治

譯

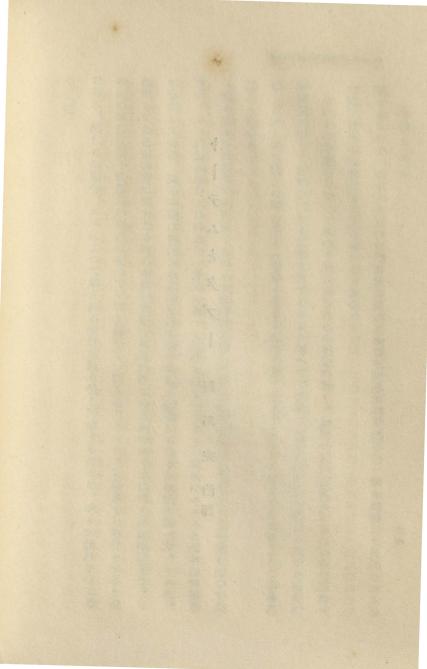

神分析學派の仕事に對して、方法 余の は を、 て發表したものであつて、精神分析學の見地と効果とを民族心理學の未解決の問題 して加はつてゐる事は、無論承認するものである。 反對に個 次に述べる四つの論文は、余の發行せる雜誌『イマゴ』Imago の一號及び二號に本書の別名を以 側 これ の最初 と同様の目的に使用せむとする處のヴント W. Wundt の大著述に對して、 人心理學の問題を民族心理學的材料の蒐集によつて解決せむと努むる處のチ の努力を示すものである。 上 一の對立を保つてゐる。此の二方面から直接の刺戟が余の著作 故にこの論文は、一方では非分析的 心理學の に適用 一假定 他方で 3 世 1 と研究法 リッツ は前者と んとする K ヒ精 對 2

H (1) オンチの Wandlung und Symbole der Libido. 同じく Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie

ては、 m つの論文は、 是等の論文のもつ缺點は余にもわかつてゐる。是等の研究が最初の試みであるが爲めの缺點につい 余は觸 れようとは思は 比較的廣範圍の教育ある人の興味に訴へるものであるが、實は單に精神分析の本質を 0 83 然し其他の事に闘しては一言述べて置く必要が ある。 此 處に 輯 めた

序

らぬ。

5 旣 は再考すべ ねるも 0 K 知つて 究 0 民族學者等と、 を附與することは出來ない。卽ち前者には、新しい心理學的技巧への十分なる解説を、後者に は き材料 無効には終らぬといふ期待を喚起し、 ねる少 敷の者 の徹底的 他方精神分析學者との間を仲介しようとするものであるが、 に理解され批判 扱法を提出 する事は出來ない。 されるに過ぎないであらう。 且つ各所に注意を刺戟することを以て滿足せ 故に双方の研究者の幾多の接衝 との論文は一方人種學者、 然し兩者に K よつて、 ねばな 缺 言語 けて

甘 タブー 絕つて新しい形に變つた宗教的社會的制度である。 らである。 2 る。 する研究は、 1 20 んじよう。 それ 0 無上命令の如く强迫的に作用しようとし、且 の分析 小 は 著の二つの主題となつてゐるトーテムとタブーとは、共に同様の方法では取扱はれてゐない。 これ 消 斯様に區別する理由は、 精神分析學的觀察がトテーム問題の説明に對して現在爲し得る全部である、 極 は全 的 に反してトーテミズ 一く確定されたる且 に解釋され又は 内容が變へられたとは云 ムは、今日の我 つ問 タブーは猶今日我 題 の徹 底的 且つその制度は現代の文明民族の宗教、 つ總ての意識的動機を拒否するものに外ならぬ 々の感情よりは遠ざかつて、現實には なる解釋 2 ~ の生活 の試みを企て」ゐる。 その の中に事實上存續してゐるか 心理的性質か ら考 1 1 るならば、 テ 久しく跡を と説明して 111 道德、生 ズ らであ 4 10 力 力 閣

物質 活習 する その 指 T 今後の進步を示して 1 3 示 テ 的進 る 慣 K ことのために、こ」に かっ 111 多少 5 ズ 民 0 歩は、 族 中 説明しようと試みた。ト 4 IC K 0 の根原的 於ても、 唯 役 だ僅微 トーテムを改變させたよりもタブーを改 に立つと云 ゐる。 さ うし 0 その 0 意味を、幼年時代 痕跡 制度 一ふ可 擧げた學說 を残 K 能性を拒けることには決し 著 してゐるに してこの 1 テ L ムとタブー 5 が、 改變を蒙ら 假 の痕跡から、即ち我 理解し 說 過ぎないものである。且つ又今日猶トーテミズ から 2終局 との緊密な結 難 ねばならなか たいトーテムやタブー関係 K 於 變させ べて捨て てならないであ 20 た程 合は 自身の子 られ つたも 度 るやうなこと ことに は ので 供 僅 の發達 少である。 らう。 ある。 提出 0 され 中 かい 現 1 VC 實をよりよく 萬 本書 間 た假説 再 一あらうとも、 U 0 元 脏 顯 ムを奉 於て 會 K 出 3 向 的 奶 つて は th 10 1 3

羅馬にて、一九一三年九月。

ジグムンド・フロイド

## 第

テムとタブー

## 骨肉姦の一

それ みら 宗教や 紀念物や器具により、又直接に或は云ひ傳へから口碑や神話や童話の中に我 我 なず、 がよく保たれてゐるのを認むるならば、 过 为 なが 所謂 原始人に近い 人生觀により、 古代の人をその經過して來た發達階梯に於て知ることが出來るのは、 未開人や华未開人と稱せらる」ものであつて、 彼は猶或意味に於て我々の同時代人である。 と信じられ、 更に我 々自身の風俗や習慣中 從つて古代人の直接の 我々にとつて特殊の興味を與ふるものである。 に於け 子孫や代表者だと認め 即ち今日生存してゐる人間の中に、 彼等の精神生活はその中 る彼の思考方法の遺風によつてゞ られ 々が保有し 彼が遺して行 に我 る如 友自 き者 7 身 ある。 我 から った無い ゐる彼の ある。 及 0 より 0

實を或程度迄隨所で新らしい光明に照らして見る事が出來るであらう。 和 岩 神經 1 との 症患者の 前提が正當であるならば、 心理とを比較することにより、 民譚 の数 ふる 幾多の 『原始民族 一致點 を發見するであらうし、 0 心理』 2 精神 小分析學 且つ既知 K よつて知 の事 6

處 未開入と見做されたる民族、 6 余は外部並に内部の根據よりしてこの は旣 に滅亡してしまつたやうな極めて太古的なものを保存して 即ち新大陸オーストラリア 比較のために、人種學者から發達の最も遅き最も憐れむ の土民を選んだ。 ゐる。 この土地では動物ですら他 ~

彼等 難 る技工をも嘗て知つてゐないのである。 K つてゐる。王や酋長などを知らない。長老の會合によつて公共事件を裁定する。至高崇拜とい 等の全社會組織がこの目的に奉仕してゐるか、或はこの目的の成就と關係をもつてゐるか 方 於ける宗教の 是等の憐むべき裸體の喰人種族に向つて、その性的生活が我々の意味でいふ倫理的であること、即 なる生活條件と苦鬪する結果、海岸附近の住民に比して總ての點に於て一 なる峻巌さとをもつて、骨肉間 1 的 住 ス 本能 ライの諸民族とは生理的 トラリアの土民はある特殊 む家どころか に高度 痕跡 の制 を彼等に認める事は至難である。 小屋さへも建てず、 限を置くことは確かに期待し難い事である。 のみならず言語的にも何等の縁故關係の認められない の性的關係を の種族として見做されて居り、その隣接せるメラネシア、 要するに彼等は撲殺して獲た動物の肉や掘出した木の根を食 土地を耕さず、一頭 防止しようとしてゐるのを我 この大陸の内地の種 の家畜 然し彼等は特別 犬すらも飼 族 層原始的のやうである。 は、水の缺乏 2 は 知るの なる配慮と最も苛 へず、土器を作 もので だ。 の爲めに困 0 實に、彼 ポリネ ふ形式

ある。

でもつて表現 時 1 7 ねる。 b て、若しこのトーテムが危險な動物である時にも、その所屬の子供を見分けて害を加へない。從つて つてゐるものである。トーテムは第一に部落の祖先であるが、 てゐる。オーストラリア人の種族は小さな部落に分れて居り、各部落は各自のトーテムで命名されて 折祭りが催されるが、其祭りにはトーテ 1 1 あら ふ神聖なる義務を自ら負つて、若し之を犯さばおのづから所罰されるとい デ デ 4 怖ろしき動物だが、 然らばトーテムとは何であるか。通常は或る動物で、それは食用にされる、無害なる或は危險 ムの所屬者は其のトーテ ゆ の特質は一動物或は一個人に附着してはゐるのではなく、その種屬の全體に附着してゐる。 る宗教的 したり模倣したりする。 及び社會的制度の缺陷の代りにトーテミズムの組織がオーストラリア人には存 稀には或る植物乃至は自然力 ムを殺 (滅ぼ)さず、且つその肉を喰はず ム所屬者は、彼等のトーテムの動作や特徴を儀式的 (雨、 水)であつて、全部落 次に又彼等に宣託を下す守護神であつ (其他それを使役せず)と ふ事になつてゐる。 と特別關係 の舞踊 に立 在し

がそれに代つたのである)。トーテムに所屬する事はオーストラリア人の總ての社會的義務の基礎とな 7 1 デ 4 は母系若しくは父系により承傳される。(母系は恐らく先んじたもので、其後に至つて父系

- つてゐる。との所屬は一方には種族的關係以外にも及ぼし、他方には血族的の關係に代るものである。
- 証 ワレザー 族のそれよりも强し」と。 「トーテムと外婚」 第一卷五十三頁『トーテム的結束は現代の意味に於ける血筋若しくは家
- 0 トーテム所屬者と交遊關係を持つ事が出來る。 1 ーラテ ムは一地方叉は一局所に限定されない。 トーテム所屬者は相互に隔離して住み得、 而して他
- 註 たのである。この問題は漸次、大なる科學的興味を有するに至り、幾多の文獻が公にされた。 トーテム組織に闘するこの省略的な拔萃は、或る説明なしには且つその制限を論ずることなしには捨 九一〇年に發行された J. G.Frazer 氏の四册の書「トーテミズムと外婚」及びアンドレウ、 にも嘗て存在したといふ結論をせねばならぬ。其の結果多くの研究者は、トーテミズムはあらゆる種 であるが、多くの殘跡及遺物からトーテミズムが又歐州及亞細亞のアリアン族及びセミチツク族の中 北米印度人、マレイ群島の諸種族、東印度、及び亞弗利加の大部分に於て認められる。註釋には困難 に歸せればならぬ(フォールトナイトレヴュー)。オーストラリア以外に於けるトーテム制度は尚未だ する意義を認むるに至つた功績はスコットランド人 T. Ferguson, Mc. Lennan (一八六九-の書物及記事(一九〇五年トーテムの秘密)を特に參照する。人類の古代史に對しトーテミズムが有 トーテム即ちトータムなる名は一七九一年英人 J. Long 氏が初めて北米印度人から知つ ラング氏

ることを約束する。之に関しては精神分析的方法を適用して之を解決せむと思ふのである。(本書第 の民族心理學 制限の基礎となすに至つたか。これが説明には諸説雑多であつた。之等の説に關する評論は、ヴ 他の動物の子孫としてこれを彼等の社會的義務の基礎となし、これと同時に、知らるゝ如く彼の性的 斯くして如何に有史前の人がトーテムを所有するに至ったか。即ち如何にして彼等は或る動物又は (神話と宗教第二卷)の裡に見出される。余は玆にトーテムの問題を特別研究問題とす

過去の忠實なる質相であるか、及び如何なるものが、それから生ぜる第二次の歪みであるかを決定す る事である。 る形にて存在するのを認めらる。故に困難なる事は、現實の狀態に於ては、如何なるものが意義ある 制度に傳波された事を認める。若しくはそれが其の本原的性質より遥かに遠去かつてゐるが猶定着せ ミズムが汎ゆる程度の廢頽と崩潰との狀態にあるを見出し得る。而してその断片が他の社會的宗教的 られたといふ事を忘れてはならない。斯くして猶未だトーテムを示せる種族にあつては、現在トーテ 場合と雖も、彼等は久しき歴史を有し、この間彼等に土着的であった者が可なりの發達を遂げて歪め る事はなき程である。然し乍ら最も原始的で且つ保守的な種族、即ち或意味に於て古代的種族である 實に於ては表現し難いのである。これに關しては一句と雖も何人かゞ除外を設け、叉反證を擧げ得ざ トーテムに闘する諸説は幾多あるのみならず、これに闘する事質は弦に試るが多き斯かる一般的事

度 たなかつたが、其後に婚姻制限を必要と認むるに至つた時に、別に深い連絡を有する事なしに、其中 論じて、「外婚制度 てこの外婚制度がトーテ その轉來物に就いて從來まで知つてゐた事を以てしては說明を與へ難い。換言すれば我々は如 互に婚姻するを得ずとい 10 附加されたのである」と主張しても、我々は敢て驚きはしないのである。 との關係は實在であつて、 の嚴守せらる」禁斷は極めて著しきものである。 1 1 いよいよ我々は精神分析者の興味をひくが如きトーテム組織の特異を考究せねばならなくなつ テ 4 の行 はる」虚では何處でも同じトーテム所屬者は相互に性的關係を結び得ず、故に亦相 (その根原とその意味との ふ法律 ム制度中に侵入せるかは理解し難い。斯くして多くの研究者がこれを卒直に 非常に强固 が存在してゐる。是はトーテムと連絡せる外婚制度を示すものである。 に結ばれてゐることは明白である。 兩者に闘して)は最初はトーテミズムと何等の關係を持 これに對しては我々がトーテムの概念又は或は 兎に角 トー テ 4 と外婚制 何 にし

更に論を進めて、この禁斷の意義を明かにして見よう。

を辨除けるかの如くに、全種族によつて極めて峻烈に應報されるのである。フレ a 所謂 自動的膺懲に放任される譯には行かない。 この禁斷の違反は、トーテ ムの他 の禁斷 (即ちトーテム動物を殺す勿れ) 恰も全種族を脅威する危險又は總體 ーザの書物中の二三二 を違反せる時の如 K 力 ムる罪悪

第

骨肉姦の恐怖

格に 0 旬 取扱 は、 つてゐるかを示してゐる。 我 2 の標準 よりすれば他の點では極めて不道徳なる是等の野蠻人が斯かる違反者を如何 その 書中 10 日 に嚴

1

テムとタブー

扱はれ、 すら、 る。 は 罪を許さる つたものを問 れない理由は、 湖 才 死 この 1 種 に至 ストラリアに於ては禁斷されたる部落に屬する人との性行爲に對する正規的の處罰は死 佐族 場合、 死をもつて罰せられる。(ホウィット)」 の禁斷 婦人も同様の運命を受ける。尤も或場合には是等の犯人が久しき間逮捕をのが 事 るほど鞭打 はず、 がある。 相手たる婦人は、同一な個所に住め は殿肅 彼等は犯行を强請されたからであらう、といふ考からである。偶然の野合の場合で 同じく處罰を受くる。 5 に守られる。 か槍突きにさる」か若しくは鞭打 ニウ 步 ウスウエ これらの禁斷の如何なる違反にあつても極度の糠惡をもつて取 ル ス 斯かる婦人を妻にせる男子は、 のタタチ種族間に於ては、稀には男子の る群團のもの、 と槍 突の 兩 或は戰時中 刑にされる。 彼 0 部落民 他の種 婦 より 人が實際に殺戮 み殺され 族から n 捕 る時 は 捕 て婦人 礼 廣 刑 には て殺 とな であ

- 礼 6 故に前 同じやうな峻烈なる膺懲が、子供を産む程に至らないやうな一時的の戀愛に於ても亦課せら 記 以外の實際的 0 動機が あらうとは想像されないので ある。
- (c) 1 1 テ 4 は遺傳されるものであり、 結婚により變化しないから、 禁斷の結果は母系相續の 場

律に從 合には容易に認めらる。男子が例へばカンガルー・トーテムの部落に屬し、エ テ 4 K 屬する婦人と結婚する時は、 へば、 自分と同じくエ 4 に属する母や姉妹との骨肉關係は不可能なの その産兒は男女を問はずエムに屬する。男兒は故にト ム(濠洲産 である。 の巨 ーーテ 鳥)トー の法

- 註 然しカンガルー・トーテムの父は たといふ根據を有するからである。 左を與ふるものである。その理由は、トーテム禁斷は元來が息子の骨肉關係の欲望に對して備へられ 母との關係には自由である。トーテム禁斷の斯様な結論は、母系相續が父系相續よりも古いといふ證 その子供も同じくカンガルー・トーテムであるが爲に、父はその娘達との關係を禁ぜられるが、息子は 娘達との骨肉關 一係は自由なのである。トーテムの父系相續の場合には、 少くともこの禁斷によっては 工 カンガルー・トーテムの父は、 ム・トーテムに闘する自分の
- と何 外婚は、男に對して自身の部落の總ての女との性的結合をも亦不可能ならしめることである。 てそれ以上の目的があるのである。これを洞察するには、單に一つの注意があれば足りる。 (d)ならしめ 等 ものであ 0 1 m. ーーテ 族 公關係 るが、 斯様に多大なる性的制限は何物よりも遙か 4 と連絡せ のない總ての女に對 その 心理學的根據に就いては、先づ以て不明である。 る外婚には、 しても、 母や姉妹との關係を防止す 血族關係ある女と同様に見做して、性的結 に敷延されて、到底文化民族間には發見され る事よりも以上の意味が 唯理解 し得ると信ぜられる 合を不 即ち あ 即ち彼 り從つ 可能 この

事 の最も遠い間であつても猶性的結合は絕對的障碍と認められてゐる。 だけである。 1 ーーデ 同じトーテ ム(動物)は祖先としての役目をもつてゐるといふ事が嚴重に考へられてゐるといふ事 ムより生れた總ての者は縁族者であり一家族であり、この一家族に於て縁族

包含することを記憶の中に留めて置きたいと思ふ。 然しこの對立は過度に誇張してはならぬ。 血族緣者をトーテム緣者で置換へるといふ我々にはよく理解できぬ特質と結びついたものである。 斯様に、これらの未開人は異常に高度の骨肉關係恐怖或は骨肉關係過敏性を示して居り、これらは眞 且つこの 1 1 デ ム禁斷は質の骨肉關係を特殊のものとして

注意 10 外に亙つて性的交渉の自由が存する場合には、血族総威及び骨肉關係の防止が不確實となり、それ故 決は恐らくトーテ 夫が 如何 この禁斷には他の基礎がなくてはならぬとい して置くの なる方法によって、此の際眞の家族をトーテ 婦 に對する夫婦 も無益ではなか ムそのものの解釋に關聯してゐるであらう。 の獨占權の破 らう。 られるやうな社會的制度や配祭の機會が認められるとい ふ事になる。それ故に、オーストラリアの風習中には、 ム部落に置換へたかは、一つの謎であり、この解 勿論考へねばならぬ事は、 婚 範圍以

2 のオーストラリア種族の言語的風習には、疑ひもなく是等に關係した特質が出てゐる。彼等が使 7

による姉妹」など、呼ぶのによつて認められるのである。

用する 樣 に置いたものである。 リア人 得るやうな總ての女をも指してゐる。又「兄弟」「姉妹」と呼ぶのは、自分の眞の雨親の子供の くて、自分と兩親的の團體關係に立つ總ての人々の子供を指すのである。それ故、二人の つて自分の母と結婚する事が出來、從つて自分の父ともなる事の出來るやうな總ての男子を指す。 彼等の間ではその必要はなく、それは自然的關係よりもむしろ社會的關係を表してゐるのである。 の分類制 に「母」と呼ぶのは自分の生みの母親のみではなく、種族の法律に違反せずして自分の母親に 叔母さん」といつて挨拶 っる親 威 なる語は、二人の個 に屬してゐる。その意味は、「父」と呼ぶのは自分の生みの父親のみではない。種族の法律に從 の互 に類似せるものは、我々の子供室に於て、子供が兩親の男の友人を「叔父さん」、女の友人を ひに呼び合 即ちモルガンは こふ親戚 したり、又は轉移された意味で我 の名は、 人間の闘係を表すのではなくて、一個人と一團體間 我々の慣用か H. Morgan の言葉によれば「分類」制 Klassifitierende らすれば血族親戚でなければならぬ × が 「アポロ による兄弟」とか「キリス の關係 0 To \* あ 1 みではな を眼 る ス Sys-トラ なり 同

## 註 (一) 多くのトーテム民族も同様である。

第

章

骨肉姦の恐怖

我 々にとつて志だ不思議に感ぜられる慣用語は、フィソン Rev. L. Fison の所謂「團體結婚」Grup-

penehe る。 れて、その團體のすべての男は彼等の父と見做されてゐる。 婚から出來た子供は、皆が一人の母から生れたのではないが、お互に正しく兄弟姉妹と見做さ とい 團體結婚の本質は、一定數の男が はれた結婚制度 の遺物として叉符徴として見做すならば、容易にその説明はつくのであ 一定數の女に對して結婚權を實行する事なのである。この

結婚はこの民族に於ては個 親戚 跡を残さず てゐる。 1) ア Urabunna 及びディーリ Dieri の種族に於ては今日猶存在せることが確實にされてゐる。故に團體 多くの著者、例へば「人類結婚史」を書いたウェステ の未開 の名の存在といふ事に就いて他の人の抽出した結論に對して反駁してゐるけれども、オース 質にスペンサー には消滅しなかつたのであらう。 人を最もよく知れる人は、分類的親戚の名は團體結婚時代の遺物として認むる事 Spencer 人結婚より先に行はれたものであらうし且つ言語や習慣の中に明か 及びギレン Gillen に從 ルマルク Westermarck, の如き人が、團體 へば、團體結婚の或る形 がウラ K なる痕 致し トラ

註(一)第二版、一九〇二年、參照。

註 「中央オーストラリアの土着民族」、 P ンドン、一八九九年参照。

然し乍ら我々が個人結婚を團體結婚に置換へたとするならば、この民族に見出したやうな外觀的過

务 係を防 なる骨 止する 永い時代持續したのである。 肉關 適切 係 避が なる手段 理 解できる。 として示され 1 テ たも ム外婚即ち同一部落人の間の性交の禁止は、團體 のである。 かくしてこの手段は固定 世 られ、 この の骨肉闘 本 原的

動

機は

分區 ち、 分は 2 0 關 n オー 分とトーテ 普通二つの に分たれて は組織的であつて、先づ以て結婚區分 Heiratsklassen, で我 係 は ス 遙 K トラリア はオ カン ゐる。 K 4 小區分に分たれて、 廣大 1 部落との中間に位することになる。 0 ス 種族 K トラリア未開人の結婚制限に就いて動機までも理解したと信ずるが、 各結婚區 して、一見混 K はトーテ 分は外婚であつて、大多數の 結局、 ム禁制以外の禁制を持たないもの 感するが如き複雑性を有することを知ら 全種 族 は四 つの 小區分に分たれる。 1 英語では Phrathries 1テ 4 部落を包含して は極めて稀である。 それ故この小區 ねばならぬ。 ねる。 と稱する二つの 大部分 それ 更に猶實 各結 一分は結 婚 は 區 0 卽

副 分d 十二 オ つて結婚選擇や性 1 0 ス 1 1 ・ラリ デ T L 種族 部 落 的自 の編成 は 四 由 小區 の制限がその を、 分と二區 典型的 この制度の効果や從つて傾向は明白である。 範圍を一層廣くされることになる。 なる最も屢々 分と分け られ 事實化された圖型で示せば次 る。 各區 分は 外婚で ある。 十二の 小 の如 區 1 卽ちこの方法に 分 テ くである。 C は 4 部落が成 e 小

第

章

骨肉姦の恐怖



持つ。 立したと假定すれば、一部落の各人は 擇を4 0 女と結婚し得るのみとなる。又二つの小區分の加はる爲めに、 二分の一に減縮され、 と前提して 範圍 然るに二つの結婚區 .5 .6 は十二分の三即ち四分の一に下り、 1 種族の女の總數の十二分の十一を選擇する可能性を 1 テ 4 0 a 女化 1 1 分の 制 テ 限されねばならなくなる。 4 存 0 在 男は 0 爲め ――各部落が同じ人數である 單 d K VC トーテ 1 との敷は カン 56 ムの男はその選 まで 十二分の六郎 0 部 0

## E STATE トーテ ムの数は任意に選んだ。

婚と同一の制度を、又それ以上のことを成さうとするものであるこ とだけは分る。然るにトーテ テ A 結婚區分 部落 に對する歴 その數が二三の種族には八つまでもあるーー 史的關 係 ム外婚は發布されたる神聖なる掟であ は全く不明である。但し、 結婚區 分、 その 小區 1 1 分及びそ デ 0 1 ム外

に結合せる諸條件等の複雜なる制度は、 一つの習慣であると見做されて、それがトー テ 4 0 影響が

るとい

ふ印象を有して

ゐるに對して、

八四

他 K 規約を作 基くやうに見えるのを人は知らぬのである。且つ、トーテム制度は知れる如く、種族のあらゆ 0 社會的義務及道德的制限の根柢たるに對して、結婚區分の意義は一 したが爲めに、恐らく骨肉關係防止の問題を新らしく採用するに至つたといふ目 つてゐるのみで 般にその目的とする結婚選 的意識的の 律法 る其

0

止を從兄弟姉妹にまで擴大して、それに對して靈的親戚の親等を見出したのと同じである。 結婚を防 此 分制度の更に發展するに從ひ、自然的に及び團體骨肉關係を超えて、一層遠い團體親戚間の せむとする努力が出現する。恰もカトリツク教會が兄弟姉妹 に對 して從來適用し た結婚禁

EX (一)大英百科辭典のトーテミズムの部、第十一版、一九一一年(A. Lang)

分である。 的の防 縺れたる不明なる論議に深入りしようとも、我々の興味に役立つことは僅少であらう。オーストラ 5 人及び他の 我 々はこの結婚區分の由來と意義とに就いて、並びにそのドーテ 恐らく彼等にはその誘惑がより多く存在してゐるのであらう。その結果その誘惑に對する徹底 骨肉關 未開人が骨肉關係の防 係 の防止に就 いては、この 止の爲めに大なる注意を向けてゐる事を指示すれ 未開人は我 々よりも敏感であることを言 ムに對する關係に ば 就 我 つて置 20 S て、極めて 0 目 カン 的 ね リア は十 ばな

第

一章

骨肉姦の恐怖

止を必要とするのであらう。

H この點に就いては最近ストルフェル Storfer がその研究「父殺しの特殊狀態」、應用精神墓雜誌十二號 ヴィーン、一九一一年、に於て注意を强請した。

トーテムとタブー

得る。 の諒承を乞はねばならぬ事は、豐富なる材料中から斷片を拔萃して來たに過ぎなかつた事である。 しく見えないのである。 いふととで、それは全く宗教的嚴格さで保たれてゐる。そしてその目的に就いては我 ることを附言せねばならぬ。この習慣とは、我々の意味でいる親戚に對する個人的態度を監視すると れてゐるやうに見えるやうな前述の制度を以てしては滿足しなかつた。そこには一種の「習慣」があ 然しながら是等の民族が骨肉關係に對する恐怖は、我々には主として團體骨肉關係に對して向 この習慣はオーストラリアのトーテム民族を超えて遠く廣がつてゐる。然し乍ら此處に亦讀者 この習慣乃至は習慣の禁制を「回避」 Vermeidungen (avoidances) 20 に少しも疑は けら

站 とは許されてゐる。 ば 0 中 不在ならば門戸の近くに坐つて食事することが出來る。兄弟と姉妹とが偶然戶外で出逢つた時には、 ニューヘブリデンのリバース島に於ては或年齢からの男見は母の家を出で、現に俱樂部 x ラネ に移住して居り、其處で規則正しく寢食してゐる。然し食物を求める爲めに自分の家を訪ね シアに於ては、斯かる制限的禁制は男兒と母や姉妹との交際に對して向けられてゐる。例 その時に若し彼の姉妹が在宅して居たら、食はないで戻らねばならぬ。 Klubhaus るこ

彼 たならば、 方 置くだけである。 2 口 6 して、母 女は走り去るか或は側方に隱れねばならぬ。男兒が自分の姉妹の足跡だと知つた跡を砂上に發見し K 回避は成年式と同時に始まつて全生涯を通じて固守される。 彼女は草叢の中に隠れて、 と呼んでゐる。 の方が著しい。母が息子に何か食べ物を持つて行くやうな場合には、手渡しせずに彼 その跡は追はない。姉妹が兄弟に對しても同様である。實に、彼は一度もその姉妹の名を \$ し使用語 打解けては話さないで――我々 の中 同じやうな習慣がニウー に姉妹の名が入つてゐるやうな場合には、その使用語を使ふのを避ける。 彼は顔を彼女の方に向けないで通り過ぎる。 の用語でいへば——「お前」Du カレドニアにもある。 。母とその息子との乖離は年と共に増 若し兄弟と姉妹が出逢つたな とは 云はず いの前に ic 一貴

髭 コドリントン R. H. Codringtonの「メラネシア人」、フレーザー Frazerの「トーテミズムと外婚」

その名前をも話さない。 1 ブリタニアのガツ"レン半島に於ては、姉妹は結婚後からは最早自分の兄弟とは口をきけない。 云ふ場合には遠廻しな言葉をもつて云ひ現す。

红 ユーメックレ (1) フシ ンブルクに於ては從兄弟姉妹(各種類ではないが)はこの種の制限を受ける。同じく ーザー、前掲の書、第二卷一二四頁、クラインティッチェンの 「ガツェレン半島の海岸住民

第

一章

骨肉姦の恐怖

隔てて語り合ふことは許される。 兄弟姉妹も受ける。彼等は互に近寄つたり、握手したり、贈物したりする事は出來ない。 姉妹との骨肉關係を犯したものゝ刑罰は絞殺である。

经 (一) フレ ーザー、前掲の書、第二卷一三一頁、ベッケルの「人類學」一九〇八年。

いよいよ奇異の感を深くするばかりである。 S ても適用される。この未開人の神聖なる祭禮の際に於て、禁制されたこの親戚等が性的關係を結ぶと ふ事を聞くならば、この矛盾に驚く代りに、この矛盾を禁斷の説明にでも利用して考へないならば、 フィジ諸島に於てはこの回避の掟は特別に嚴格である。こっでは血族者のみならず團體的姉妹に對し

H (一) フレーザー、前掲書、第二卷、一四七頁、フィソンに據る。

深いものとして認めざるを得ないと云つてゐる。この民族に於ては、男女が二人だけで居れば過度な 人は家から出てゆく。父も亦家の中に娘とだけでは居ない。同じく母も息子とだけでは居ない。オラ にとつては自分の姉妹を夜會に伴ふことが非常に嫌惡されてゐる。 河 スマ の宣教師がこの習慣に就いて報告したが、それに附言して、この習慣は遺憾なが トラのバッタ人に於ては、回避の禁斷は總ての近い親戚關係に適用されてゐる。例へばバッタ人 自分の姉妹と同席することは不快に感じるらしい。もしその一人が家の中に入れば、他の バッタ人の兄弟は他人が同 ら極めて根據の 席

果とを豫想するが爲めに、斯かる禁斷によつて總ての誘惑を避けむとするは正當なことである。 に陥ることは無論のこと」思はれてゐる。そして血族間の性交はあらゆる能ふだけの懲罰と惡結

は (一) フレーザー、前掲書、第二巻、一八九頁。

る。 めて著しく嚴格である。若し男が自分にとつて危險な人間に何處でも出逢へば、注意してこれを避け ることも敢てしない。挨拶するにも顫へ聲でなければ話しが出來ない。 彼は一つ皿のものを女と食ふことを敢てしない。女と話すにもびくびくして、女の小屋などへ入 フリカのデラゴア灣のバロンゴス人に於ては、義姉妹即ち自分の妻の兄弟の妻に對する警戒は極

詮(一) フレーザー、前掲書、第二巻、三八八頁、ジュノット Junod による。

態度を採る。結婚と同時に父との交際は差支へなくなる。 女が途上で父に出逢つた時は隱れる。又父の傍に坐らうとは決してしない。婚約の時期までさうした 相遇した事と思ふ。女兒は思春期から結婚までの間は自分の父親を注意深く避けてゐねばならぬ。彼 英領東アフリカのアカンバ(或はワカンバ)人に於ては回避法が守られてゐる。これは吾人が度々

註 (一) フレーザー、前掲書、第二卷、四二四頁。

最も廣汎に亙つた、嚴格な、且つ文化民族にとつて最も興味多い回避は、一人の男とその義母との

骨肉姦の恐怖

女とその義父との無害なる社交に對しても同様の禁制が出來てゐる。 れてゐる。或は猶それ以上に恐らくは及んでゐるであらう。この民族の多くのものに於ては、一人の リネシア、アフリカのネグロ族に於ても、トーテミズムと團體親戚關係の痕跡が存する處必ず行は 交を制止するものである。とれは オーストラリアにあつては全般に亙つて行はれ、又メラネ 然しこれは久しい間、 左程 恒

的な且つ嚴格なものではなくなつた。個々別々の場合に二人の義父母が回避の對象となる。

も二三の例を擧げ 我 々には義母 回避の内容や目的よりも、其の人種的分布狀態には餘り興味がないので、余はこゝに るの みに止めようと思ふ。

では背を向けてゐる。 15 ンク嶋に於てはこの禁制は極めて嚴格であり精密である。男はその義母の接近するを避け も男の接近を避ける。若し彼等が互ひに途上で逢へば、女は路傍に避けて、彼が通過ぎるま 或は男の方で同様にする。 るが 如如

部 によつて彼女の砂上の足跡が消えてから行く。然し一定の間隔を置けば話し合ふことは許される。男 義母 ヴァンナ・ラバ(パッテソン灣) の名を口にし、或は彼女が義息子の名を口にすることは全く禁じられてゐる。 に於ては男は一度も義母 の後から磯邊に添つて行く事はしない。 滿潮

(一) フレーザー、前掲書、第二卷、七六頁。

男は義母を知らぬ者のやうにして、急いで身を隱す爲めに馳け出す。 7 17 七 ン島では、男は結婚してからは義母を見ることも、叉話合ふことも許されない、逢つた時は、

フレーザー、前掲書、第二卷、一一七頁、リツベ(C.Ribbe)の「ソロモン島喰人種の許の二年間 九〇五年

等が出逢つた時には、何れかど路傍に避ける。例へば女は草叢の蔭に隱れたり、男は盾で顔を蔽うた は雨 りする。 して凡ゆる方法を講する事は止み難い習慣となつてゐる。男は義母のゐる小屋へは入らない。若し彼 を草束で取卷いて、それでもつて儀禮を満たす。 いて大陸で五に話さねばならぬ。何れも相手の名を口に出すことは許されない。 ייו 人の間 カッフェルン人に於ては、男は義母に對するを耻辱と感じ、彼女と一緒になることを避けようと 彼等が互ひに避けられないで、女が自身を蔽ふやうな物を持つてゐない場合には、 に欄のやうなもの、例へば羊園ひのやうなものがあれば、それを挟んで幾何かの距離を置 彼等の間の交際は第三者の世話で行 ふか、 頭 でなけれ 0 周

(一) フレーザー、前掲書、第二卷、三八五頁。

ナ 自分か 1 ル 上流に於けるネーゲル種族の一族であるバソガ人にあつては、男は義母が家の別の室にわ ら見えない場所に限り、義母に話しかけ得る。 其他この民族は骨肉關係を極めて慊惡し、

第

一章

骨肉姦の恐怖

家畜の場合であつても之を罰せずには措かない程である。の

(一) フレーザー、前掲書、第二卷、四六一頁。

正當には理解できぬ事である。 老齢の女の姿をもつて男に現れる誘惑に對して、かくの如き大なる恐怖を示さねばならなかつた事は りこれと異つた解釋を受けてゐる。この民族の總てが、實際母親ではないが、母親であり得るやうな は骨肉關係に對する防禦法であるとして解釋されてゐるが、義母との性交に對する禁制は、 近い親戚間の其他の回避の目的と意義に就いては、何等の疑惑は存せず、爲めに總ての觀察者

クローリイ V. Crawley「神秘の薔薇」ロンドン一九〇二年、四〇五頁。

指適して、それ故にこの可能に對して特別の保障を要したのであらうといふフィソンの解釋に對して も亦、同じ非難が與へられた。 或る結婚區分制度は男と義母との結婚を理論上には不可能にせず、といふ缺點を有してゐることを

K る義母 あつた間は、兩親の憤怒も亦激烈であつたらう。この形式の結婚が最早單に象徴を残留してゐるの ボック卿 Sir J. Lubbock はその著「文明の起源」Origin of civilisation に於て、義息に對す の態度を昔の掠奪結婚 Marriage by Capture に歸せしめてゐる。『婦人を掠奪する事が實際

後でも猶續いて残つたのである」と。 みになつてからは、雨親の憤怒も亦象徴化されてしまつた。而してこの習慣はその起源が忘れられた 何 に僅少なるかを指示するのは容易であると云つてゐる。 クローレ イはこの解釋の試みが事實の觀察と適合する箇所 の如

ねない。 う 機を等閑にしてゐる。而して回避の禁制中に示されてゐる神聖なる嫌憎とも云ふべき要素を算入して 生れるまで續くと。然しながら後者の條件が禁制を解かない場合を不問にしても、 母子間の關係に就いての習慣を標示するものが明かにされてゐないといふ非難がある。從つて性的契 の一形式に外ならぬものであらうと見做してゐる。即ち男を他人と見做す。 田 B. Tylor の考では、義母が義息に對する待遇は、女の家族の側から採る「知らぬ振り」 この説明には、 これが第 一子の

## 註(一) クローリー、前掲書、四〇七頁。

育した乳房をその夫は見てはいけない」。 この禁制の由來を問はれたツルー族の或る婦女は、優しい感情を帶びた答辯を爲して曰く、「妻を哺

### 是 7 P リリー、 前揭書、 v スリー Leslie の「ツルー及アマトンガの間」一八七五年。

義母息間の關係は、文化民族にあつても亦家族制度の面倒なる部類に屬してゐる事は周知の事であ

集全學析分神精ド が取り入れられてゐる事は、 介在してゐることは殆んど疑ふべくもない事である。文化民族の洒落の中には好んで對象として義母 快は屢々避けられてゐた事であらう。 斯 性交の成立を前以て防止した事は、多くの歐洲人にとつては高級なる智慧の仕事と見えるかも る。 あるやうに見える。余は思ふに、この義母息の關係は元來 くの如きものが猶習慣とし出來、各個人に於て再び設定されなくてもよいならば、幾多の爭議や不 義母義息間の心理狀態の中には彼等の間に敵意を促し、且つ共同生活を困難ならしめ 歐米の白 人種の社會に於ては義母息に關する回避の禁制は最早見られないと雖も、 兩者の感情關係の中に鋭く對抗する要素が別に入込んでゐる事を暗示し 未開人が彼等の回避の禁制 「雙存性」 ambivalentes によって近い親族となった であつて、相 る何物 八兩者間 知れな

的買被りの安覺を亂すまいとする傾向である。さういふ妄覺を亂す原因は、その大部分が實に義母の 自分より前に妻の愛情を所有してゐた總での人に對する嫉妬、及び最後に、だが最小ではない を主張しようとする傾向である。 吳れてやつた他人(親戚でない) 衝動 の或る部分は明瞭に分る。即ち義母の側より見れば、娘の所有を放棄させたい傾向、 男の側より見れば、他人の意思に最早決して服從しないといふ決心、 の男に對する不信用、 家にゐる時分娘に對して採つた支配者

爭

ふ愛と憎との衝動から成立つてゐるものであ

る。

人柄か る 青春 るら出 0 魅力 7 2 美、 る。 精 義 任 神 は 0 新 色々多くの 鮮 3 は 義 共 母: IT 通點によつてその娘を思ひ出させる。 は缺 いけて ねるか らで あ 然るに自 分の妻の有

漏 管 なる感情生活を自 VC 娘 とい 個 3 して必 上 7 の愛す 7 K X 力 は甚だ屡 雨親が子供から得る最も價値多き精神的收穫である。 此 K ふ危險 充たされる場合には、 0 2 用 る男 き精 渦卷 0 以 なる諦 衝 外に 精神分析學的 神的 と戀 が襲來す 々あることで、 中に 中 も猶他 愛關 め心を荷つてゆく最良の力の一つを缺くことである。母が娘に斯 身に取り入 反抗を爲す 0 無情 加は る。 係 の動機を附け加 K なる加虐的 るのである。 老 研究によつて、 至るまでに ,結果、 れる。 同 ての S ゆ 時 く母 K 傾 其 兩親はその子供等と共に 重 向 の要素を義息に向けるといふことである。 處 自らが 親はこれを避けて子 症 進むことは容易である。 全く屡々あることは、禁壓された愛情を益 に紹 へることが出來た。 0 隠れた 神 えず夫婦闘 經 若しくはこれに反抗する努力 族患 る精神作 IC 罹 係 る。 用 子供の無いといふ事は、 供 0 早期 婦人の精神的性的要求が結婚や家庭生活 た い等の あつて若さを保つと云は 斯様な戀愛關係 闘す 極端 中 的 る知識 K 經 な場合には、この感情 入込み 過 や感情 を得るに至つたが、 が を生 子供等 生活 3 義 々確實に抑壓せ く同化することが、 自分の結婚生活 0 る 母 單調 れる。 と同 傾 0 心中 の為 は 的 宗質 これ 化 義 0 8 邹 母 VC は事 んと K TA VC あ

フ 先づ義母 5 0 對を受ける て戀 5, る。 3 眞 1 男にとつて 假定 3 っに義母 その面 の對象にまで辿られたのである。 對象撰擇の經路 2 を以 は容易に拒絕し得るのである。混合した愛情の中 の娘 によつて根 に對して、 未開人に於け 義 回影を辿 が現れて來ると、以前 に心心 母 カン 彼の骨肉關係恐怖 が事實義息に向つて骨肉關係を誘惑するのであらう。 ら知つて を向けるよりも以前に、老いたる義母に戀愛關係に陷るの稀ならざると同様である。 心つて他 義母 本的 何等 は規則的に彼の母の面影を通つて、恐らくは更に彼の姉妹の面影を通つて、 る義母義息間の回 に類す に述べられた想見、 の支障を認めない。 は居らず、 の對象へ移つてゆく。 る關係 は、 の撰擇に戻らうとする傾向が生する。 爲めにその面影を變らずに保つては居らない 彼に は同じ衝動であるが、 骨肉關係 「避の起因となったものは全く兩者の骨肉關係の要素であると 愛の撰擇の系圖を想起せ 故に 即ちこの掟に再び骨肉關係の防止を見出すといつた事を この場合、 の禁制 この原 の結果、 **始民族** ・に刺戟性や憎悪性が特別に附加することか 自分の 衝動の源泉が異つて の嚴格 彼 ぬやうに促す。 母であり自分の姉妹 の偏愛は幼時 に所有する回避 これは又他 然しこの傾向は全精神か ねる爲めに の二人の親愛なる人か 彼は生 故 面 には に、 0 0 說明 義 男が常習的 母 母: 母 0 で 複雑してね に當つて 0 如 あ る人 ら反 6 K

稱

しようと思ふ。

この想見は血族又は緣戚間のあらゆる他の回避に對しても當箝まる。

その相

遠端

は第 に過 を含む場合で き 一の場合は骨肉關 な ある カン 5 係が直接的であり、防止目的は意識的のものであるが、 その骨肉闘 係は空想の誘惑であつて、 意識せざる仲介者を通じたも 他 の場合は 義母 のである の關係

性感狀 である。 2 n ねる。 \$ 對 を成 象で 我 n 以 故 は 上 るとい して K 2 の論 極 あ 彼 に教 態 精神 る母 以 の無意識 カン めて幼少 る 7 で 上 ふ機 述 へた。 6 る事 K 分析學 一に説明 や姉妹を選ぶのであると。 我 脫 一會は餘り持たなかつた。それは未開人の骨肉關係は永い間事實として認めて 於ては、 し切ら を説 々は、 時 の精 然し神經 の教 は要さなか 説明すべ 0 神生活 ない 性質であつて、 骨肉關係から支配されてゐる對雨親關係 民族 へる處によれば、 カン、 き時 症 心理學上 患者はきまつて精 に於ては猶常に、 つたか さも になった。神經症患者に就いて骨肉關係のこの意味を發見したことは、 なくばそこ 且つ らである。我 の事實が精神 又精神分析學は成年者が骨肉關係の誘惑から遁れ 神經 男兒 或は再 神的幼 の最初 症 に後戻りしたも 患者 々が骨肉關係を評價す 分析學の觀察の應用 稚 の精神生活と不 の性的對象は骨肉關 びリビド 症 0 が、 ので 部を代表してゐるも 1 0 神經症 ある。 骨肉關 思議 によつて新 る 係的 にも 係 患者の中心的コンプレクス に當つて附言したい (發育停止 的 \_\_ であつて、 0 定着が 致 解釋の ので小 してゐるとい 及び 主役を演じて 禁止された F 退 見の る方法まで る 眺 るの 事 めら ふ事 神的 3

認す

K

てしまつた嘗ての骨

肉關

係 欲

望に對する人間

深部

0 拒

絕作

用の所産であると信ぜざるを得ない。故に未開人が將來無意識になるべき人間

を未だに脅威

として感じ、

これに最も鋭き禁止

制度 を設

くる事は當然であると指

示することは

不要で

の骨 肉關 0

0

を供 て骨 して 成年者や普通 る事 ねる 係 0 が、 か 題 ととい 目 先づ第 から 人かか る事 如何 ら極めて一般的の不信をもつて攻撃された。これと同じく、一層大なる分量に を叙 K K 级 く詩的 述 旣 世 るオットー・ランク Otto Rank 抑 興味の中心になつてゐるか叉詩 壓され の勞作をも亦 の無数の變化や變態 否認され 7 に材料 斯

は ana the so

# タブー及び感情の雙存性

ネ 譯することは難事である。古代羅馬人にはこの語が未だ流布して居つたことがあつて、彼等の sacer 0 はポリネシア人のタブーと同意味の語である。希臘人の äros、ヘブライ人の Kodauseh 稱語を用ひて云ひ現してゐるものと同じ意味でなければならぬ。 シア人がタブーと云ひ、アメリカ、アフリカ(マダガスカル)、北及中央亞細亞の多數の民族が類似 タブーTabu はポリネシア語である。この語で表すやうな概念を我々は何も持つてゐないので、翻 も亦、ボ IJ

タブーの意味は我々には二つの相反する方向に考へられる。一方は神聖といふ意味で、他方は氣味

き概念が含まれて居る、即ちタブーは本質的には亦禁止や制限といふ事で現はされる。我々の複合語 ては 悪い、危險なる、禁ぜられたる、不淨なる、といふ意味である。タブーの反對語はボリネ noaと云つて、普通とか一般とかとい ふ詞 K 近似 した意味である。タブー K は差控 とも シア人に於 云 35

九九

タブー及び感情の雙存性

なる heilige Scheu (神聖なる恐怖)は屡々タブーの意味と一致する。

トーテムとタブー

ある。 事と見做されてゐる。 自身から起る禁欲である。道德的禁欲と區別される所以は、タブーは一般にその必要の爲めの禁欲で あつて、その必要を基礎づける制度化の缺けてゐる事である。タブーの禁制は如何なる根據も不要で タブーの制限は宗教的或は道徳的禁制とは幾分か違ふ。それは神の掟に基いたものではなく、自分 その 由來も不明である。我々にとつては不可解であるが、その支配の下にある彼等には自明の

生以前 ヴントはダブーを人類の最古の不文の法典と稱してゐる。タブーは神よりも古くあり、各宗教の發 の時代に溯るものである事は一般に認められてゐる。

能 民族心理學第二卷、「神話と宗教」、一九〇六年、第二部、三〇八頁。

は此處に人類學者トーマスNorthcote W. Thomas の書いた大英百科辭典のタブーの項より拔萃しよ 我 々はタブーの精神分析的觀察を試みむとするに當り、タブーの公平なる説明を要するが爲め、余

註 十二版、一九一一年——其處には又重要なる文獻がある。

『精確に云へばタブーは單に(a)人或は事物の神聖(或は不淨)なる性質、(b)この性質から生する

制 限の種類、(で)この禁制の違背から生する神聖(或は不淨) 「一般の」 を意味せる ,, noa "である……」 を意味する。タブーの反對は「普通

するが、(a)自ら獲たものか、或は、(b)僧正、酋長或は其他の人から移されたもの、 5 二者の中間 る神秘力(マナ Mana)の結果であるもの、(二)傳承せる或は間接的タブー、これも亦神秘 廣義に 場合には、總てタブーの中に算入してはならない。」 ブーとい はタブ ふ名稱は他の儀式的制限に對しても使用されてゐるが、然し宗教的の禁制と稱した方がよ に位するタブー、即ち例へば妻が夫に同化する場合の如く、二つの要素を有するもの。又 ーを種々 な種類に分ち得る。(一)自然的或は直接的タブー、これは人或は物に固有な 力より生

50 動若しくは感染の如きものは存在しない。この場合には 宗教的禁令なる 語を使用すれ 的禁令の場合を包含し得る程度まで、これを擴張せねばならぬ。然し乍ら斯様なる場合には自動的行 -タブーなる語は禁制を承認する事が神又は靈の作用であること、即魔術的手段と區別されたる宗教 ば適當で

害に對する防護、(も)弱者 タブー の目的は多様である。直接タブーの目的は、( α) 酋長、僧正 タブー及び感情の雙存性 ――婦女、子供、一般の普通人――を僧正や酋長の强大なるマナ(呪力)に の如き重要人物又は物件等の災

10=

れる、その危険の防護。以上の外に猶タブーは人の財産即ち物品、野畑等の盗難に對する防禦に應用 殊 る人間の保護、 出産、成年式、結婚、性的行動等の重要なる生活行為の支障に對する保安、(e)鬼神の怒や力に對す 對して安全に護ること、(で)屍體との接觸、或る食物の攝取等の場合に起る危險に對しての防護、(d) の性質を傳へるやうな食物を食する場合に、子供 (f)胎兒や幼兒の各種危險に對する防護、例へば兩親が或事を爲したり或は子供 は両親 の特別な氣使ひの結果色々な危險 10 一脅かさ に特

## 红 これはタブーの根本的の適用ではないから除外しても差支へない。

くの如く人類最初の懲罰制度も亦タブーと結付いてゐる。」 なると、 「タブーの違反に對する懲罰は、元來は內部より自動的に發する懲罰に委されてゐた。犯されたタブ がそれ 仲間を危險に陷らせるやうな行動をなした違反者の懲罰を社會が行ふやうな場合がある。 神の力から自動的懲罰が來ると期待されるに至つた。 自身に復讐するのである。神や悪魔の觀念が生じて、これがタブーと結び付けられるやうに 恐らくこの概念が更に進展 した結果で

罪行為や浮めの儀式によつて避けられる。」 「タブー を犯 せる者は、 その爲めに自身もタブーとなる。タブーの違反から生する一定の危險は、 る

6 こから無生物を通じて移され得ると見做される。タブーとなつた人間や鰈は、 る。」 ねる。 0 王様や僧正 K に抵抗 附着 れる。 部下 ナ以上を持つてゐる人達ならば彼等に近寄つても危險は無い。且つこれらの人が媒介者となつて其 世 若しそのタブーが王様や僧正から出たものだつたならば、普通人からのものよりも効果的であ に近寄るも何等の危險は無い。媒介されたタブーも亦其れを發した人のマ 彼等は恐るべき力の座である。接觸によつて傳はり、又は若し傳へられた有機物が脆弱でこ の源泉として見做されてゐるものは、人間や鰈に附いてゐる固有の力であつて、その力はそ る魔力の し得ない時には禍害作用を受くることになる。其故にタブーの違 は偉大なる力を所持してゐる。これに直接に觸れた部下は死であるが、 强度によるのみでなく、 遠反者の魔力に抵抗するマナの强さにも關係する。 反の結果は、 電氣を帶びた物 ナ 大臣や の强 相手 さに 又は普通 0 關 に喩 例 へば 0

タブ 1 の轉移性といふ性質から、贖罪の儀式でタブーを除かうと試みる機會が、 與へられたのであ

總てのもの タブ 11 6 は恒久的 前者である。 のものと一時的のものとがある。僧正や王様は前者であり、死やこれに附隨せる 時的のタブーは一定の狀態に結び付いてゐるものである。 即ち月經時や

タブー及び感情の雙存性

產 經時 出 征 前後 0 戰 士、 漁撈時、 狩獵時等。 般タブーは教會の破門の如く廣汎に亙つて課せられ

×

幾年間繼續するものもある。」

禁制は多く享樂能力、運動の自由及び淫らな性交に課せられる。それは多くの場合には明かに禁欲と か 動物を食つたやうな者が、 れを犯せば自動的に嚴罰に處せられるものと確信してゐる。斯様な禁制を知らずして犯した者が、 とが禁じられてある。 それ故これらの 知る處を精密に叙述するならば、更に錯綜して、事柄 が迷信、靈の信仰、宗教に對する關係の説明を全部省略した結果である。然し他方、タブ ブー であらうといふことを敢て云ひ度い。 余は讀者の印象を正 一動的 を如何なる觀念として受取つたか、 に罰 せられたとい 原始民族が從つてゐ 又その譯を問ふことも氣付かない。 しく推量して見るなら、諸君はタブーに闘するこれらの全部の説 深く鬱變になり、死を待つて居てゐるうちに嚴肅な狀態で死んで行つた。 ふ信頼すべき報告を持つてゐる。 る種 これは確かに余がなした不十分なる数示の爲と、 2 叉諸君 なる制 限 の思考の中の何處 に關 の眞相が全く不透明に陷ることを余は怖 して述べよう。 むしろ判り切つた事としてそれ 惡意のない犯人、例 に受入れるべきか、 何等 0 理 へば な しに是れ 彼 先づ以て 明によつて、 に禁ぜられた して成就 及び K 從 れる。 判ら 事 2 礼

者

に固着するので

き身 とい そ 如 論 K カン であり、つまら 0 はそ 放 禁制 體 S つてゐる。 を根據としてゐる觀 棄 の異常 0 事である。 見える。 0 を犯 力 如く十分な意 がまるで傳染す 狀態や、 した者 その所持量の差異によって直ちにその危險 又これ の政策事 これ は禁ぜ 疾病、 50 6 味 に課したり、單なる儀式の仕方に を持 0 がある。これ られた っるか 危險 力 死亡の如き凶時や、又感染力や傳播力によつてこれらと關係する總 は、 つてゐるも 性 0 王 \$ 中 の量も考慮されてゐる。 樣 0 5 性質を自 に移 は恰も或る人や物が危險 僧正、 のである つて 產 身 ゆくので、 見 VC が、 獲得 0 如 他 き或 する。 見える場合が 0 その 場合に この の程度も 3 即ち ため 特 人や なる力を持 别 はその内容が 物は に禁 運 な者や、 危險なる性質を全部自 である。 وکی 他 制 そのうち最も特異 のも とい つて 月經 總てこれ ふ事 全く理 のより ねて、 思 が 春 も餘 これ 5 解 必 の禁制 期 要 できな 身 計そ 5 K 分娩 に貰 人な事 觸 あ 0 る n は つった 0 は、 性 力 た 或 0 如 質 者 0

を同 最後 U -タブー 時 時 VC に持 タブ 的 0 狀 つて 1はその とは、 態まで ゐるやうな をも總 然し 義 の上で、神聖、普通 乍 もの べて 5 斯 も稱 稱 力 る神 して されてゐる。 秘の ねる。 性 タブ 質 以上とい 0 1 保 有者 は ふ意味に兼ねて、更に危險、不淨、神秘の意味 又この性質 或 は 源 泉で か 5 ある人、 出 てくる禁制 のみならず場所、 をも 稱 物、 る る 及

第二章

汉

70

1

及び感情の雙存性

すい

ic

その

了解に近

寄り

難いことを考

へね

ばなら

から これら それを理解する事 の語の中に、及びそれが標示される制度の中に、その精神生活の一片が現れてゐるので は容易なら ぬやうである。就中低 5 文化に特有なる靈魂や悪魔の 信 仰 及せ

する。 0 何 投じ得るとい 係を持つて居り、且つタブ ではなく、我々が選奉する習慣や道徳の禁制は、その本質に於ては原始人のこの 何 故 もそれ自體 我 K Z 我 K 々は専らタブーの謎に對して興味を向けるのであるか。余は思ふに、唯に心理的の問題は 豫想 ふ事であ 0 され 解釋の る事 る。 研 1 は、ポ 究に價値があるばかりでなく、更に又他 の釋明は我 リネシア 々の所持 未開 人のタブー せる 『無上命令』の暗き起源の中 は 最 初 我 なが 0 理 由 信じたほど我 の爲に \$ タブ に、一 研究す スタか 1 ら縁遠 る價 筋 K 本質 0 光明 値 的關 が存 V を 16

n ヴント に闘 にヴン 係ある行為に は タブー と約束するならば、我々は異常の期待に充ちた緊張をもつて謹聽するであらう。 1 0 如き研究者 の概念に就いて次の如く述べてゐる。「祭祀的 對する恐怖を現す總での習慣を總稱する。こ が我 2 に彼のタブー見解を報告し、特に彼が『タブー觀念の終局 の觀念に開聯する一 定の對象物 の根 で或はこ

段(一)前揭書二三七頁。

6 73 S 叉 ふものは一つもないであらう。 他 と稱することによつて理解する」と。果して然らば、タブーの災害を現れた民族とか文化など」 禁じた語を使用すべからず の箇所で『タブーなる語の一般的意義に一致する如く、或物に觸るべからず、自分用にすべか :等、 風 俗習慣や法律化された拘 東 K 從つた あらゆ

して、タブ 武器 式の タブ 核となつてゐる。 ラリ ろオ して使用 の、としてゐる。 3 はそれであ 祭に於ける青年、 ーとなつた者が異常の生活狀態をさせられるとい ア人のタブ 1 2 ス 1 は してゐる財産はあらゆる他 トラリア 1であり、 更に説明して、タブー るの 1 第二種 動物のタブーは元來とれを殺したり喰つたりすることの禁制で、トーテ 禁制を三級に分ち、 未開人の 才 秘藏 1 月經中や出産直後の婦人、 ス のタブーは人間を對象としたもので、元來異つた特徴を持 世 原始 トラリア人では、 ねばならぬ。第三種のタブーは樹木、 的 關 の性質はポリネシア民族 人に對しては永續的のタブーとなる。故にその人の衣類、 係を研究する方が合目的である理由を述べてゐる。 動物に闘するもの、人間に闘するもの、 男見が 產兒、 成年式につけた新しい ふ制 病人、 限的 の比較的高い文化を研究するより 殊に死人はタブーである。 條 件が初め 植物、 家屋、 名も亦最も私的 から存する。 其他 場所に附くもので、 0 つてゐる。 物體 それ故 彼は な 人間 ミズ に闘 財産に屬 才 道具、 が持續 これ K 2 するも 1 成 の中 スト 年 は

第二章

タブー及び感情の雙存性

固定のものではない。 原因 の如何に拘らず恐怖を起させ又は災厄を惹起するものはタブーに隷属する

ふ規則に從ふらしい

130 2 术 1 リネシア人及マレイ島民の比較的高い文化に於て、タブーの受ける變化は、甚だ著しくはないと に强力なるタブーを實行し、自らタブーを强請的 自身も説明せざるを得なかつた。この民族 の社會的文化が進步した爲めに、 に守ることを餘儀なくされるに至 酋長、 王様 僧 正

3 的 始的 h つ」或は知らずして犯された時に、タブーが悪魔の復讐を除かむとするのである。」 に見れば、 然し乍らタブーの元來の源泉は特權階級の利益といふよりも更に深い處に存在する。『これは最も原 K な然かも永續的な人間の本能、即ち魔の力の作用に對する恐怖にその起源を發してゐる。」『起源 外ならぬものであつて、その力を刺戟することをタブーが禁ずるのである。而してタブ それはタブーとなつた物に潜むと考へられる惡魔の力に對する恐怖 が、 客觀的 K ーが知 なつた

註 (一) 前揭書、三〇七頁。

なる。『然し乍ら、 次第にタブー 場所 は悪魔性 と時代とによつて種 より分離して自獨 々に變化するタブ の力となる。そして習慣、 コ禁制 の背後 傳統、 に無言に立つてゐる命令は 最後 区に法律 の强制と

本來はこの一つものである。日く『悪魔の怒りに氣を附けろ。」

一〇八

ち或物 單 と云 弘 てゐるならば別問 を失敗であると云つたならば、多くの讀者の印象を余が云ひ當てたことにならうと信ずる。 0 ブ 1 心理學上それより以 ic 根柢となつたのであらう。そこで、この事 0 30 に就いて或物から創られたものである。 觀念の 種 其後 にガ 0 心 源泉に 理 K ントは我 的 至つてタブー 「題であるが、知つてゐる通りそれらは神と同様に人間の精神力の創造物である。 一執の結 入込み或はその究極 上に還元できないとい 々に教へて、タブーは原始人が惡魔の力に對する信仰の表現であり發露である 果か はこの根據から分離し、一つの力として存在す ら斯うで の根柢を明にせ あ 2 ふ究極 柄の最初のもには反對は殆んど無いが、余はヴットの たが爲である。 の因 子ではない んとするのでない。 斯くしてタブー からで あ 自身が 杞憂でも惡魔でも、それ るやうに る。 惡魔 我 が實際 及 なつた。 0 法律 それ 10 それは 存 中 習慣 說 在 は 刨 7 明

が相互 氏 でもない。 に從 タブ に對立するに至つて初めて へば、 1 の二重 た動物や 觸るべ タブー の意味に就いてヴットは重要なことを述べてゐるが、全然明 からず 人間や場所は魔性であつて、神聖でもない。それ故に又更に後世の意味でい 0 原 とい 始 的 起 ふが如き惡魔の未だ分化せざる中間的意義を示 原 現はれる意味に於ける概念が此處では全くまるで缺 に就 いては神聖と不淨との分離は 未 だ出來て 瞭なる見解とは云 した言葉に對 ゐな いい いけて そ る 和 しては、 故 U ふ不淨 難 K 兩者

示して ブー なる一つ て復讐される。)とれは發達した階級で 0 る特徴の 魔 であるが、 の備は 力と 70 の特徴 共通してゐる事は、 は ふ言葉は最もよく適應してゐる。 るもので るに從つて分化するに至り、 相 此處では未だ分離されて 手 0 をタブー 中 ある。 K 隠れてあり、 は現 原始的タブー 同時 して K ねるからであ これ 兩者の領域の間の根本的の一 は畏懼 それが爲めに雨者が正 70 に固有なる魔の に觸 な それは神 れるとか Ehrfurcht る。 卽ちそれに接觸する畏怖である。 聖なものにも不淨なものにも 力の信仰 犯して使用する場合に と嫌忌 反對に展開するに至つたことを此 は、 致の存在が共通してゐた。 Abscheu との二形式に分離され 當時 客觀 は、 化された恐怖 その 各時代を 者 然しこの は であ 魔 通 其 じて 重 IC る。へそ 0 に暗 後條 共通 よつ 要な

至る。己 悲惨な 學上の 時代 移 植 5 は 0 した爲めである。 分離は 次の時代が來ても全然消滅はせずして、 る 形 般法則では、 K 於て新時代 如 何 K して 前時代はより進んだ時代から征服され後退させられ 神聖と不淨 生ず の中 に並 る か んで との 130 對 存在を續け、 2 立は、 1 K よれば、 ニつの 漸次輕蔑に變つた低き評 崇拜 神 タブ 話 の對象であつた 時代 ー禁制 の総 を悪魔の 承 K 價 ものが嫌忌の 相應するもので 領 るが爲めに、正 の狀態で續いてゐる。 域 か 5 神 對象 0 あり、 觀 に變す 念 VC それ その 領 るに 故に 神話 域 前 K

10

適

用

す

る事を禁じ得ない。

註(一)前掲書、三一三頁。

1

0

説明は引續いてタブーが淨め及び犧牲(贄)との問題に進んでゐる。

Beres Barres

病 0 容態 重要なる部分を教へた。かくして彼は之より學んだものを、 と呼ぶ事がむしろ適してゐよう。 L 礼 精 如 禁制を個 50 神 1 に對 分 現象 10 析 して 即 嚴格 人で創 は自身にとつて無關 5 『タブ 固 人の精 にそれを守つてゐる。 り出 り病」 した人間を知つてゐる。そして彼等は未開人がその種族 神 生活 と名づける VC 於け 係なものでない事を、少しく考へれば判るのである。 精神分析的研究は 3 これら なら 無 意 相 識 應 0 0 す A 部 3 建 分の 彼に を カン 研究 \$ この强 知れ 强迫 よりして これに類似せる民族心理學的 な 症 迫症 思者」 いい タブー K 彼 就 と呼 は 此 いてその 問 種 3" 0 題 0 疾 が 中 K 病 なかか 仲間 進まむ 病 原の K 彼は 對 しけ K 心理 とす 共 し、 れば 用 斯 黎 的 かっ 0 機 る 解 制 そ

似 は、 此 0 單 企てを爲すに當り、 VC 皮 相 的であり、深處に亙る事なしに兩者の表現にのみ適用するもので有り得るかも 我 K が弦 に守らざるを得ない一つの警告がある。 タブ 1 と強 症 狀 知れ との類

第二章

タブー及び感情の雙存性

患者が 故に 自然は、 --難き杞憂の るっ 0 全然無意味で謎的であるとい 物の枝 神經症 人が 分な が堪 か 單 やうな混雑が生ずるとも、 知識 ic が 我々に告げ得る强迫症狀の中の最も精細なる點は、 必ず災害を受くるとい 頗る異つたる生物學的連絡に、殆んど同一の形式を適用することを好んでゐる。例 機械的 植物 へる事 患者の强迫的禁制とタブーとの間の第一にして最著しき一致は、これら兩者の禁制 爲に保留せざるを得なくなつてゐる。 は禁制その に類似し、又は結晶體 訳態の の出 來ない災害を齎すであらうとい 1 一致とい 0 に就 ふことである。 ふ事である。 いて語る時よりも、 ふ事で內 我々は意圖した比較を放棄せずして、この事實に留意しようと思ふ。 に類似し、若しくは化學的沈澱物の構成に類似する如くである。 部 の關係 この災害とは果して何であるか これ 外界の膺懲の脅威は全く無用で らの禁制は に就ての結論を齎すことは尚早であり且 ふ內界の確實性 之に對する贖罪及び防禦行爲を後章 若し彼等が禁制を犯すならば、 何時 しか生じたのであつて、 (良心) は患者 が存 ある。 は知ら 在するか 何 にて語 ない。 我等の周圍 今は征服 らで 2 つ無益であ の根源が る時に この 和 不

de toucher) と名附ける。 1 0 場合に於け る如く、神經症患者の禁制の中核は接觸である。これを我 禁制は身體の直接の接觸のみならず、 亦或物に 『接近する』といふやうな 々は接觸恐怖症(délire

势

く得

らる」であら

比 と同 れるに至り、 喩的の言ひ方にも及ぶものである。かくして禁制されたものを思出すやうなものは何物でも禁制さ 意味 0 擴張がタブ 直接 0 肉體 1 K の接觸を禁ぜらる」と同様に も見出 され 精神の接觸を想起するもの も禁ぜ られ

为 或る禁制 である。 我々は斯様な禁令を『儀式』と名づける。我々は亦タブーの風習にもこれと同様 はその目的を容易に解し得るが、又禁制によつては不可解であり莫迦々々しく無意味なも の種 類の

存するのを見出す。

ふ。この感染性や移動性と同様な特徴に就いては、先にタブー禁制を述べた際 危險な感染物の保有者であるか 最後には世 K 强迫症 なつた者に接觸した爲めにタブーを犯した者は、自らタブーとなり、そして誰でも彼と接觸して の禁制の特徴は多大の轉移性である。何等かの聯絡の路をとつて、一つの對象か 界中 その新對象を、患者のうまい言ひ方で云へば『不可能』にしてしまふ。この不 を横領してしまふ。强迫症患者 0 如 4 自ら接觸によつて附近のあらゆる者 の態度をみるならば、恰も 「不可能 に擧げて置い に感染さす なる人間 カン た。 0 ら他の物に 如 又タブ や物が く振舞 可能は

はならな 禁制 の轉嫁 いことになる。 (轉移とい ふ方がよい)の二例を余は比較して見よう。一はマオリ人 Maori の生活

ら、他は女の强迫症患者の觀察から得たものである。

四四

故、 ればならぬ 『マオリの酋長は自分の息を以て火を吹かない。何故かと云へば彼の神聖になつた呼吸は彼の力を火 移 酋長が 火はその火にかけてある鍋に、鍋はその中で煮える肉に、肉はそれを食ふ人間 からである。 神聖にして且つ危險なる息で吹いた處の火にかけた鍋から食物を喰つた人間は、死ななけ に移す。それ

(一) フレーザー「金の枝」第二卷、「タブーと魂との危險」一九一一年、一三六頁。

買 の患者は若い時分その友達の籄家の名を知つてゐた。この友達は今日では彼女にとつて「不 1 あり、タブーである。從つてウィーンで買つた家具も、彼女が接觸したくない其の友達と同様にタブ だ と自分が家に住む事が不可能になるからといふのである。その理 つて來たと聞いたからである。鹿とは現に或る遠い町に住んでゐる女の友達の名である。 女の强迫症患者が斯ういふ願望を持つてゐた。それは夫が買つて來た家具を遠去けたい。さうしな カン らである。 由は、 その家具は鹿街 の某店から そしてこ 可能」で

行爲の遂行によつて除去することが出來る。その行爲とは、生じねばならぬもの、强迫的性質を帶び 强迫症の禁制は、タブー禁制の如くに、生活の放棄と制限とを多大に齎す。然しその一部分は或る

秀れ 8 これ 亦そ たも 5 るもの の强 0 違 C 反 一行爲 あ から 斯 强迫行為である。 中、 力 る 最も通常なるもの 武 によつて償はれて良好 そしてその性質は賠償、 は 水を以ての 洗淨 になる。 贖罪、 (洗淨 而して水による浮めがこの際 强迫 防禦、淨めであることは勿論である。 症 である。 タブ 1 禁制 8 亦 0 一部

され 要約 如 た者より す 何 れば、 なる點に於いてタブーの風習と强迫神經症の微候との一致が最も著明 0 (一)禁制 感 染性 0 0 危險 無動 機 に於て、 に於て、(二一)內 (四)儀 式的行為 部 の强請による確保に於て、 と禁斷より發す る 命令との に現 (三)轉移 因 れてゐるか。 一果關 0 容積 係 K 於 及び禁制 これ ての

對 成 TA 0 0 禁制 象物 の結 られ 典 然し强迫症 型 は接觸 果、 は 的 人 0 5 力言 この禁制 -例 0 によつて露はれ の場合の臨床 禁制 0 るより 病 胚 は は採用された。 衝 は も遙か 動を消滅 次の 病 中 むとした衝動よりも、 歴並びに其の精神 うで K 特殊 3 その 世 ある。 る力 な わけはこの禁制 8 がなか 最初 0 0 あつ 的機制は精神分析によつて明白 0 極 た たっ 强力なことが く幼 即ち は内 2 稚 0 の時 その 快感 部 代 0 唯 明 力から支持され得 に强 VC -對 かとなった。 0 して間 S 成 自 己接觸快感を示 は もなく外界か 2 になった。 子供 0 たか 衝 動 の原始的精 らであ ら禁制 した 接觸恐怖症 接觸 この 神 か 棒 2

慾望を抑壓し、

それ

を無意識

の裡

に追ひやることであつた。

禁制と衝動とは二つながら保持された。

である。而して總ての事

7.

1

衝動は が意識 單 に上つて實現されるであらう。これは何れにも依らぬ狀態であり、精神的定着が作られ に抑壓されたのであるから除去されたのではなく、禁制はそれが若し止 められたる場合は

衝

E. 快感及禁制の兩者は自己の生殖器に接觸することに關係してゐた。

は禁制と衝動との絶えざる葛藤から生ずるのである。

註 (二) 禁制を强ひた愛人に對する關係からである。

あ 個 成立たぬ 性 ば 5 る。 和 斯くの如く定着したる精神狀態の主特徴は、一つの對象といふより寧ろ對象の一つの行為に對する 人の雙存的態度と稱せらるるものである。個人はこの行為 の接觸快感は意識されないもので、人はそれ K 最 精神生活の中で混交しないやうに局在してゐるからである。禁制は明かに意識されるが、持續 この二 時 高 は、 の快感を感ずるのである。 つの流れの對立は容易に 雙存 性 は斯く自身永く保たれぬであらうし、 然かも之を示し得ざるのみならず是れを嫌悪せんとするも 調停できぬ に就 ものである。 いて 何も その後の顯現をも起さぬであらう。 知らないのである。 何故なれ 接觸 ば 両者は を常に絕えず示さむと欲し との心 ――早く云つて 理 的 0 要因が ので

ほ(一) ブロイレル Bleuler の好適なる用語によれば。

臨 床病歴に於て、我 々は斯く早期の幼稚時代の禁制の出現を決定要素として力能した。然し乍ら神

迫行爲 その 戻つてゆくことが即ち神經疾患の法則である。 恨や贖罪の努力の表示であり、 壓されたリビドーがそれぞれ新たに前進するにつれて、禁制も亦新たに尖鋭化する。二つの相爭 害化を脱せむとして絶えず轉嫁する。而して禁制されたものの 內 むとするあらゆる試みは失敗に終らねばならぬ。その結果、 と結合せるこの抑壓の生じた結果、 代償行爲である。 互制 求する。 の其後 0 强度即 要求 の動機を認め得 止は、解放 無意識 ち强迫 に闘聯させてその强度を示してゐる。 の展開に向つては、この それと同様に禁制も亦移動して、禁壓された衝動 の心理的條件の下に特に容易に起る過程の存在を示してゐる。。衝動快感は自己の障 性質を、 これらの强迫行為 への要求と、支配せる緊張を寛和せんとする要求とを生ずる。 るのである。 無意識 他方 の對立者即ち隱匿 意識になった禁制の動機は無自覺になって、それを知的 年齢期に於ける抑壓の機制がその役割を果す。 K これは神經症 は は益々衝動の爲めに役に立ち、 同 時 に衝 禁制の轉嫁性と再現性とは、無意識 動 に於ては明 に向 されたが滅 つて、 攻撃の的 かに互譲行爲である。 禁制されたも の新 名代 してゐない快感、 しい 最初に禁止された行為に次第に は見出され 一代りの對象や代りの行為 目 的 のの代りとして與 物 K 從つて意識 向 如 その要求の中 忘却 この つて進展する。 のであ の快感と共 互護は VC 0 禁制 是霧路せ 及 られ に强 方悔 に起 ふ力 ば 82 は

タプー

及び感情

の雙存性

他へ一々轉移する事を妨げるに十分であることも附言して置く。 う。此際前以て明かにして置きたい事は、我々の觀察せむとするタブー禁制の多くは、二次的の、轉移せ の差異は、 を投するのみであることをもつて満足せねばならぬことである。 今我々はタブーを恰も神經症の强迫禁制と同じ性質のものの如くに取扱はむとする試みを 且つ歪められたる種類であること、從つて最も原始的の最も重要なるタブー禁制に、幾分の光明 完全なる一致を認められないと云ふ事、又總ての點に於て複寫に等しいやうな、一方より 且又、未開人と神經症患者との狀態 企てよ

旣に 統 强迫症禁制の型に従つて次のやうに構成する。タブーは古代の禁制であつて、原始人の時代に外部か ことは 向をもつて ら强ひられて、云はど早期の時代から原始人に强烈に刻印せられたものである。 の結果長老や 而して第一に云つて置き度い事は、未開人に對して彼等の禁制の實際の動機やタブーの創始を問ふ 『組織化』されたものとなつた。斯かる『後天的の觀念』が存在するや否や、それが自ら或は教 無益であることである。我々の假定によれば、彼等はそれ 何となれば、 ゐる行動に關係があつた。そしてこの禁制は幾代か保有されて來た。 社會の權威 その動機は彼等には に依つていあらう。 『無意識』だからである。 しか し禁制は恐らく其後に至り心的遺産の一 に就いて何等報告することは不能な しかし我 これ との禁制 々は タブ は恐らく單 1 は强度の傾 片として の歴 に傳 史を

るので 育と共 に於け 有して は快感よりも 1 民 か 族 の間 るが如く無意識である。 あ わ 同 タブーの持續性によって明瞭になった一事は、 る。 に作用して、タブーの確立を見るに至つたか否かを、 K 彼等 更に强烈である。 彼等はそれを犯さむとするが爲 も猶存續してゐる事である。卽ちタブー民族は彼等のタブー禁制 は 無意識 0 裡 併しそれに就いての慾望は、 に禁制を犯すことを無上に慾望してゐるが、 K その爲 かの禁制行為を行はむとする原始的快感がタブ にこそ、 タブー民族の各個人に於ては神經症患者 差當つての場合に誰が判斷できよう。 それを怖 和 然し た 0 に對 で 又 ある。 違反 して雙存的態度を をも して 怖 九 恐怖 7 る

及び 最古 ŀ き最 重 主要なる 仲間 タブー の異性 禁制 との性交を避くべし」である。 は、 1 ーテミズの二つの根 本原則たる「トーテ ム動物を殺すべからず」

1

テ

4

明する處 制度の意味と起 定 それ故これ 0 然し乍ら個 8 0 0 あ との共存 る は 的 人間 人の精神 原とが完全に分明せぬ限りは、 確 なるもの の最古 により、 分析的研究の結果を知つてゐる者は、自らこの二つのタブーなるものと或 き最强き欲望でなけ 精神 を思ひ出すであらう。 分析 者が幼見の慾望生活の中 我々の假定を是等 n ば ならぬ。 我 心となし且つ神經症 K の實例 はそれ を理 に就 解できず、且 いて試みることは の核心となして説 0 1 出 1 來な テ る 4

(一) 余が本書に於て既に敷度述べたるトーテミズムに就いての研究參照。

が、 せようとして人間を誘惑する處の特性である。 を知つてゐる。しかし乍らこの事實は、これと他の事實即ちタブーは禁制を犯した者にのみ固着せず 加力 して、更に特殊の狀態にある人やその狀態そのものや及び人間ではない物にも存するとい その 何樣 その危險な性質とは抑も何者であらうか。 ーの根底は禁ぜられたる行為であり、 に述べたる分類的研究の外、猶多種多様なるタブー現象を總括すれば次の如く云へよう。 理由を知らないが、禁ぜられた事を行ひ、タブーを犯す者は、彼自らがタブーに に闘聯させたらよいであらうか。如何 その行為を行はむとする强き傾 K 種 それは唯だ一つ、人間の雙存性を喚起し、 々なる條件があらうとも常にその危険は 向 は 無意識 に於て生ずる。 なるとい 同 である

られて 悪する危険なる特性を自身が持 \$ のである以上、 し人間はタブーを一つも犯さずして、然かも一時的に或は永久的にタブーになることがある。そ る ーを犯せる人間が自身タブーになるとい る 事 が、 自分に この違反者は實に感染性を有してゐる。それ故彼は回避されねばならぬ は何故 に許されてゐるのかといふ嫉妬である。總べての例 つてゐる爲めである。 ふ理由は、他人をして自分の例に從はしめむとして誘 彼は嫉妬を起したのである。即ち他人に は模 傲性を有する ので は禁ぜ

權に對 n K た或る一つの狀態に、 n に屬して居り、さういふ危險な力を有してゐるものである。 は 附込まれ易く、 はならぬ てこれらの人々及びすべてこれらの狀態はタブーである。 他 して嫉妬 人の禁制された欲望を煽動させたり、 からである。 心を起させる。死人、 同樣 自身がなつてゐるからである。 に、 性的 K 成熟せ 初生見、 る人 雙存性の爭 は初物の享樂の提供 動けなくなつた婦 例外的の地位や狀態といふもの」多くは 闘を彼等の中で喚起させたりする特性を持 即ち王様とか酋長とかは、その 何となれば彼等の提供する誘惑におぼ とい 人は、 ふ事で誘 その特殊 惑的 0 で 弱 ある。 B 身 K 7 あ 有す この種 n 3 故に が爲 る特

役人 位 普通 らである。 K 何 に對す 到達 得た。 0 故 との交通 心理 K す 7 る嫉妬 しか 學 王樣 る可能性を持つて ナ に翻譯 は許され 0 し例へば大臣ならば彼等の間の危險なき媒介者となり得る。これをタブーの言葉から 力を のタブー を薄らげることが出來る。斯くして、誘惑に導く魔力の懸隔 各 してみれ る。 種の がその臣民にとつて强よ過ぎる譯は、 何故ならば役 人 が相殺 る ば斯うである。臣民は、王様との接觸が齎す多大なる誘惑を怖 るか らである。 人の その結果、 地 大臣 位 は彼 6 人はその一 亦自分が にとつては嫉妬する程 得 部を中 彼等の たるその 間 和するかとい 0 權限 前上 0 會 もの を考 の少なきものは、それ 的懸隔が大き過ぎる 察す 6 ふ事 は る事 なく、 は、 K n 2 その n で 地 力 理

及

プー

及び感情の雙存性

の特に大なるものよりも恐怖は僅少である。

らう。 讐しようとせぬならば、 能 無意 によつて起 總ての人によつて罰せられ或は償はれねばならぬものであることが同じく明瞭になつた。我々 識欲望を意識的活動に代 禁制 る。 0 違 その結果は 反 は 社 この不法者の行つた事と同様なことを、窓に 會的 社 危險を意 會を直 へるならば、 ち 味して居り、 K 破 壞させるか この危險 この は現實に起ることを知る。 危 も知れぬ。 險 がは社 會の總ての人を傷害せざらむ 若しての違 人々は爲さうとするに 反者を社 この危險 會 は模倣 0 至 A るで 20 が復 0

敢て驚くに足りない。 事 たとヘタブー に於ける接觸が、接觸 に於ける禁制 接觸とは人間や物を所有又は使用せむとする處のあらゆ の神秘 恐怖症 的 の意味 délire de toucherに於けると同様の役目を演するとい が 神 經 症 に於ける如 き特殊 08 3 征 のではないと云へ、 服 あ らゆる試みの

登站でまる。

我 は、一致しないやうに見えるのである。 1 は の感染性 タブー の中 は 主 に存する感染力を、誘惑に導き模倣を喚起する特性と翻譯した。これ として對象物 ~ 轉嫁 して發し、 爲め に對象物自 らがタブーの保持者となると論じ

浮めより

より

原

ふ結

になる。

16 特質は、 0 誘惑とは合致する。 る傾 あ 偱 b 層現實的 向 タブ を再 向 他は 1 れば、 1 の喚起と結合してゐる事 是等の が或人から或對象に、 若し我々が原始的精神生活の意味で、禁じられた行爲の記憶の喚起は、 0 び示して 轉嫁性は、 な 禁制 二種 欲 ねる。 望 の能 に對して不從順なることも感染 更に 0 神經症に於ける無意識の本能が、連想によつて常に新しき對象に轉嫁する處の 達成の爲に禁制を犯させようとする一見意味ありげな特質である。 力の存することである。 認めねばなら 我 々の注意すべき事は、 又その對象か を認めるならば、 ぬ事 は、 ら他の物に轉移する如くにである。 禁制 再び 「マナ」の危険なる魔 は 0 を犯 人間 如くに擴まるだらうとい 一つのものとなるのである。 世 にその禁ぜ る人間 の實例 られ が た欲望を想起 力に對して、こ 他 ふことである。 人を同 これを實行 樣 さうなれ 0 世世 行爲 しむ れと この二つの 2 世 る特質 に導くも ば記憶と 致す n は 恰 で る

n らば、 な タブ タブ 10 ならば、 1 違 戒律 反が、財寶又は自 他 0 を遵奉する事 部 始的であるとい 分の 放棄 は 由 によつて償は 願望を放棄することであるとい の放棄を意味す れる。 る處 これで見るとタブー儀式にとつては、 0 贖罪や賠償 ふ證據となる。 によつて濟まされるもの -つの 放棄 賠償 が で 置行 0 あるな 方が

神 經症 第二章 思者 次 0 プ 强 1 近迫禁制 及び感情の雙存性 と比較することによつて、 タブーを如何に理解し得たかを要約したい。

禁制 に還 1 禁制 K 當て 元される。 で 外 され ある。 から 6 の根柢に欲望の放棄が れた者 た欲 これを犯さうとする欲望は (ある權威によつて)强ひられたる、且つ人間の最高欲望に對 望 それは恰も感染のやうな態度をとる。 が に對して 他 物 に轉移す 雙存 的 3 感 カン 情を有つてゐる。 らである。欲望の 無 意識 0 中 に総續 そのわけは質例 タブー 放棄によつてタブー違反 して 0 持つ ねる。 魔 力 タブ が感染的であり、 は 人間 1 して に服 を誘惑 が贖 が従す 課せら は 世 る n 且つ無意識中 むとす れたる最 る事 間 古 0

ブー

遵

奉

存

在するとい

る事

を證

して

ねる。

利益 思 そ 値 30 から タブ 價 を齎 存す 併し乍ら 值 1 す る を强 は 場合 明 か 瞭 迫 我 神 C には、叉若 經症 ある。 兹 々はその價値 K と比 我 我 2 は 2 較すること、及び斯 し他の方法で獲られるよりも更によりよくタブー は 知 を確實 旣 b た K 述 5 K ~ ので 世 た事によつて、恐らくその價 ある。 むが爲めに、 か 若し我 る比 較 タブ なの の根柢に於て 1 觀察が、 禁制 及び習慣の説明を個 他 得 值 6 から 0 證 方 れたタブ を理 明さ 法 で 一解せ は れたと主 1 獲 5 しむ 觀に 2 九 に就 る場合 ない 張しようと 如 何 やうな なる價 いて續 K は

H

る點に於て確定されるであらう。

現をなす或物を發見する事が出來たならば、 相 若しくは で殊 る。 しろ 何れを研究すべきかを決定せ 0 K 反す 基 併 如何 我 用或は傾向 に强迫行為、 5 3 たもので、 %% 次 傾 相 VC は、强迫 前 反する二個 して 对 の路 を明 ブ から轉來せる好個 我 も開 1 一神經症 カン 防禦方法、 嘗て外界か 0 7 に指適する事 は 現象を直接 かれてゐる。卽ち神經症からタブーに移した前提の一部や、 神經症 向 のうちの優 によつて學んだ心理 或は强迫命令の分析的研究によつてである。これらの徴候の中に雙存性 K ら課 ねばならぬ。 就 VC が 證 の標示を發見する。その雙存性は願望と同時に逆願望を表現するか、 V せられたものであるとい 出來、 一勢なもの て、 明 し得 是等 若しくは タブーの起原 るも に役立 學的 タブーと强迫神經症の間の心理學的一致が、最も重要な 0 心理 0 條 0 我 一學的要素の あ 0 件を、 2 ものである。 3 が强迫行為の如く二つ潮流 に就いての主張として、タブーは最古 力 タブーに就 否か ふやうな證據は無論ない 知識 0 研究をする事 タブー戒律 に到達した いて確證 か? かい に於ても亦雙存性 しようと試みるの 出 或はその際に到 ので に對 來る。 それ ある。 して は そとで先づ 同 徵 故にむ 時 の禁制 0 間ち であ 達し 0 中

我 ちき 々の分析 に説 明せ によつては近寄り 3 如 1 との二つ 難 50 0 基 又タブー律の他の部分は二次的の起原であつて、 本 的 0 タブ ー禁制 は 1 1 テ 111 ズ Z の範圍 に屬 して 我 なの目 ねる が爲 的 にはは

第二章

タブー及び感情の雙存性

即ち タブーは これを奉ずる民族 IC あつて は 律 法 の一般 的形式となって、 タブ 1 自 身

が残 酋長や (c)死 使用できない。 8 つてゐる。 僧 力》 人。 に後 正から課せられたタブーの如きである。併し乍ら我々の研究に入れ 取扱 0 ふ材料 余はこれらの中 16 0 であ は る フ v 處の 1 力 証上 旷 會的 ら次 1 0 大著述 傾向 の如きものと結合するタブーを採取する。(の)敵、 に役立つたので 「金枝」The ある。 goden boughの中 例 へば財實や特権を確 ね K ば 集めたも なら 82 保 0 する (6) 角 力 團 6 が爲 0 採ら 法 K

#### 敵 0 對 遇

うと思ふ。

來事 傾向 者 下 く餘儀 0 野 の淨め、 に集め得る。 我 でに闘 續 を有 K 人 は なくして 未開人及び半 0 して我等の興味を向ける事はどうでもよい事である。 してゐるが 第四 間 K に或 即ち彼等は第一に殺戮された敵と和解すること、第二に制限、 ねる 如 何 VC る儀 事 彼等 未開 -を知つて、 般 式を要求する。 的 未開 人が なる 人 彼等の敵に對 これ と雖 力 又 も亦殺 如 K 報告 何 興味を寄 K 散 の不完全なるが爲め、 人の場合に して無制限に悔なき残忍性を有するものであると考 在的 世世 なる るのである。 カュ は を確 タブー 併しそれは廣汎に亙る風習にして分散 8 の習慣 3 これらの 我 事 は 改 出 は に結合せる 來 斯 規 ない 则 かるタブー 第三に贖罪行爲と殺人 は容易 か、 或規則 然し K ·風習 次 5 0 を遵 がこれら M 守 項 の出 すべ 目 0

せる特殊なものでないことは想像し得るだらう。

ならしめよ。 村 危險が期待されねばならぬ。舞踏が催され、唄が唱はれ、殺戮された敵が哀悼され、彼の宥恕を乞ふ 於 5 のである。「怒るなかれ。 嚴肅 チ 0 0 遠 然らば汝の血は流されず、 裡 七 征隊 ル に晒されたらむ。 に祭場に入るとき、敵の靈を慰めむが爲めに犧牲が行はれる。若し之を怠る時は勝利者 島 の首領が非常な重き制限を受けねばならぬが爲、 に於ては、凱旋兵士が征服した敵の首級を數多携へて歸つた後に行はる」和解の風習は、 何故に汝は我が敵なりしか。我等は汝を敵とするより、 我は汝 汝の首が我等と共に此處にありとも。若し我等が不幸なりせば我 を宥め 汝の首は截られざりしならむ」。 んが爲に此處に犧牲を捧ぐ。 特に意義深いものとなつて 汝の靈は安んじ、 むしろ友人たらばよりよかりし 我等をして平和 ある。「 が首は汝の 勝利者 に對

## **詮(一)フレーザー前掲書一六六頁**

に歸るに先立ち彼等の死せる敵の靈に犧牲を捧げる。(北東アフリカ人種雜誌、パウリ 之に類似 した風習はセ レベ スのパ ルー族 Paluにも發見される。 ガラ族 Galla は彼等の郷里の村 チケ による)

した首級を愛撫 他 の種族は、敵の死後その敵を友人とし、守護者とし、防禦者とする方法を發見した。これ 的態度を以て取扱 へばよいのである。ボルネオの多くの壁族はこれを誇としてゐる。 は切断

タブ

1

及び感情の雙存性

弄の意味を含んでゐると考へるのは甚しい誤りである。 物や葉巻などが首級の口 # 親しい今の主人に愛を注ぐやうにと祈 彼等の言語 ラワックのデアク See-Dagak は戦地より持参した首級には敷ケ月間最大の親切と敬意とを示し、 の中での最も親しい名を以て之に話しかける。彼等の食物中の一 に入れられる。死んだ敵に對しては、繰り返し彼の以前 る 斯 か る取扱ひ は我々には殘忍に見えるが、 番の御馳走や種 0 友人を憎み、 それ に割 20 の副食 彼 0

Police Park フレーザー「アドニス、アッチス、オシリス」二四八頁、一九○七年——ロー Hugh Low「サラワク」 P ンドン、一八四八年。

ねる。 し悼意を表した後、恰も味方であるかの如く敵の死人に對しても悼意を表すと。 芦 多くの觀察者は北米の或る蠻族の間 ゴタ印度人も同様な仕方で悼意を表する。ある研究者の話ではオサガ人 Osaga は味方の死者に對 チョクトウ族 Choctawは敵を殺した時には一ケ月の喪期に服し、その間非常なる制限 に敵が殺され、頭皮を剝がれた後、 悼意を表するのを目攣して

至 フレ ーザー「タブー云々」一八一頁に於けるドルセイ 」. 0 Dorsay

7 敵 々の立場を明かにして置かねばならぬ。これらの和解法則の動機となつたものは、我々の説とフ の待遇とい ふ事に就て、 これ以外のタブ ーの風習を述べる前に、 我 々はこれに對する 反駁 に向つ

7 要さないものである。 た儀式である。 于 ブー風習そのもの は 何 1 る制限や贖罪なども説明し得るのである。この解説を裏書きするもの るのである。 6 步 1 ー其他の説と對立させて見るならば、 F の關係を持たないものである。これらの民族は殺された者の靈に對する迷信的恐怖 = 一世に幻覺の形でもつて舞臺で演じさせてゐる。 これは殺戮者に附いてゐる被殺者の靈を追拂はうとする努力以外には、 その恐怖は往古時代に於ても親しく存したもので、英國の大戲曲家が 野蠻人は殺された敵の靈に對する恐怖を自白してゐる。 この恐怖 に基いたもの 極めて單純な事であつて、アンビバレンツ と見做してゐる。 この 迷 信 カン ら總ての は、 更に第四 そして前述のやうなタ 和解の 法則 類として 何等の説明を 7 (雙存性)と や又 7 に支配され 1 後に ス 8 述 IJ

泛 フ Li て騒音を出す事等である。 ーザ 1 「タブー」 一六九頁以下一七四頁。この儀式とは、 盾板を叩き、叫び、咆え、 又樂器を叩

2 ブー 釋の煩勞を喜んで省略 斯様を反對論の起るのは當然であるが、又若しこれが確かなものであるならば、我々に自分等の解 らのタブ に就 いて 1法則か 0 前 述 の説明の前提から導き出された解釋を、 ら結論される事は、敵に對する態度の中には、單に敵對的感情ばかりでないも したいのである。 この反駁に對して論ずることは後廻しとして、 この 反駁論と對照させて見ようと思 我 太 は 先づタ S

第二章

タプー

及び感情の雙存性

さづ T 0 る 为言 か ることを認め 示されてゐる事である。即ちその中には後悔、 らな 5 位 0 餘 る。 程 以前 犯せば必ず膺懲を受くる掟 カン らし て 野蠻 人に 存 在 して 「汝は殺すべからず」とい 敵の尊重、 ねたらし 殺したといふ良心の苛責などが現はれ ふ事 は、 神 0 手 かい ら掟

等は糧 ばならぬ。 妻 水 非常 な L 風習と比較) は でに逢 建て ねば 我 なら ねば 若 に多く且つ大部分が峻嚴 々は今、 ならぬ られ、 しくは 食 ふことは 一に觸 ならぬ。 この最 或るダヤク族に於ては、凱旋兵は數日間隔離されて、 その 遠征 タブー規則 2 からとい れてはならず、 出 0 殺戮 後 來ない。 內 軍 又自身の手 K 0 の指揮官は如何なる場合と雖も己が家に歸ることは出 て彼 制 ふのである。 K の残餘 念 限 の理 加 又自身 か 又妻を遠ざけねばならぬ。 で食物に觸れてはならず、 L 種 なる性質を有してゐた。 た人は 由 及 の種類に再び戻つて論じよう。 な淨め の手 は、 = ウギ で食を攝る事も出 彼等は殺された人の血を嗅いではならぬ。 ,\_\_ の儀式を行 週間閉門 = アの して トアリピ乃至 ふが爲めに二ヶ月を費さ テ る 又食物 1 來ない。 ねばならない。 ---ウギ モル 勝利を得た殺人者に强ひられた制限は モッ は特別 Timor 種族に於ては = アに近 或特殊の食物を避けねばならぬ。 他 モツ族に於ては、殺人者は自分の 0 0 人 食器 彼等 きロギア島に於ては、 から食物 來な で調理 ねば は いい 妻义 さもないと病み又死 を口 なら 彼 は した菜食でなくて の爲 K 820 (前 友人との 入れ に特 記 此 0 T 0 和 敵 賞 往 間 K 小 を殺 解 永を は 彼 彼 舍 ね は 0

月まで續けられるのである。 妻に近寄り又食物を指で觸れてはならぬ。他の人は特別の食物で彼を養はねばならぬ。これは次の新

註 フレーザー「タブー」一六六頁、ミュルレルによる「Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel, Amsterdam 1857, J

0 説しよう。 性質が特に注目に値し、若しくは此の制限が贖罪、淨め、及び儀式と關係ある場合のみを此處 余はフレ ーザーの述べた凱旋殺人者の制限の總ての場合を此處に掲ぐる事は避ける。そしてタブー

を祀 る。 浮や其他の儀式によつて浮められる。 の倶樂部から離れる事は許されない。その 獨領 此の不浮なる語は、月經中若しくは産褥中の婦人にも適用されてゐる。 ふ。彼は妻や子供にさへも觸れる事は出來ない。若し觸れられた者は腫物が出來る。彼は遂に洗 ニウギ ニアのモヌンボス族 Monumbos に於ては、戰爭で敵を殺した者は「不淨」Vnreinとな 期間、 彼の周圍に村人が集まり、唄や踊をもつて彼 可なりの期間、 彼は 0 勝利 男子

六ケ月間拘束される。彼は妻と寝たり又肉を食する事は許されない。食用として魚類と唐黍菓子だけ 北米のナ チェズ族 Natschezに於ては、初めて敵の首級を擧げた若い戰士は、或る禁欲を守る爲に

タプー及び感情の雙存性

梳くことは出來ない。 る事が出來る。 チョクトウ族は敵を殺し、その首級を獲た時は、一ケ月間服喪する。 頭が痒くても手で搔く事は出來ない、小さい木片でか ムねば ならぬ その間髪を

戰爭中 くの流 果、 儀式が行はれ、これによつて彼と彼に屬した武器は嚴肅な淨めを受けた。ピマ印度人は彼等 なかつた。 於て滿足な仕事をしなかつたのである。 の嚴肅さを以て殺人タブーを守る。その敵と異りて贖罪と淨めの儀式を戰爭後まで延期しない爲めに F. 7 彼等 十六日間斷食し、その間は肉又は鹽に觸れたり、又火を見たり、又は誰にも話しか 印度人がアパチ\*族 Apacha を殺した時は、彼は嚴峻な淨めと贖罪の儀式に服さねばならなか 0 れで水を浴び、 は 彼等の勇氣 非常に 彼は森林中に獨居して自分の為に少量の食料を持來る老婆の世話を受けた。 剛勇であ は彼等 服喪の標として自分の頭 るに の道徳的嚴肅 も拘らず、 さ即ち敬虔とも云ふべきもの」爲めに アメリカ人との同盟軍としては、アパク族に對する戰爭に に粘土の塊を戴いてゐねばならなかつた。 不利益を招 がける事 そして + 七 の敵以上 彼 は出 2 の結 目 は K 近 外

究する時 敵を殺した後に守るべき是等の贖罪及淨めの儀式の細目やその種類に就いては、 これ以上を述べようとは思はぬ。余は、現今に至るも猶持續される處の職業的殺人執行者の一 は最 も興 小味 0 存 す る事であらう。 然し余は、 是等の研究は別 に新 しき見地 を齎すまい これを更に深く研 と考へ

7

曲 時 民 的或は の地 永久的隔離とい 位は、 野蠻人のタブー ふ事が、 に関してよき観念を與へて異れる。 これと關聯してゐる事を此處に附け加へて置く。中世期に於け

锰 (一) この質例に就いては、フレーザー「タブー」一六五——一九〇頁「Manslayers tabooed」参照。

我 狀態にも拘らず我 する恐怖とである。 のであるか、といふ事は何處へも述べてゐない。猶これを決定する事は容易ではないらしい。斯様な らうか。 つてゐる。卽ち死者のタブーがこれに接觸した總ての者に轉移すること、及び殺されたもの 々の註釋に、一致點の存する事を力説せざるを得ない。 總てこれらの和解、制限、贖罪、淨め等の規則に就いて現在なされてゐる說明は、二つの根據を持 この二要素は同等の價値であるか、若しくはその中の一つが原始的で他の一つは二次型の 々は是等の規則の總でを、野盤人が敵に對して示す雙存性感情よりして推量し 如何なる混合方法によつて、これらの二要素でこれらの儀式が説明されるであら ム鰻に

### B、支配者のタブー

しようとする二つの原則 原始人が彼等の酋長、王様、僧正に對する態度は、相互に背馳するといふよりもむしろ相互に補給 目的は無數のタブーの規則によつて果される。何故に我々は支配者を防禦すべきかは既に によって決定される。彼等の兩者は防禦され且つ自ら防禦すべきものである。

タブー及び感情の雙存性

破壞を招かねばならぬからである。 知つた。何となれば支配者は充電せる電氣の如く、接觸によりそれを受ける不思議なる且つ危險なる 的能力の含蓄者であり、何人と雖もこれと同様なる充電により防禦せられてゐないならば、死と

左の 意に觸れるとい 注 は、 ね フ ば リカのヌバ族 Zuba は彼等の僧正王様の住宅に入るならば死なねばならぬ。若しその時に、 眉 ならぬ すべき事實に遭遇するに至つた。然しこれは恐らく、王に觸れるといふ危険に對し、王自 が觸手する事は、 を露出 若し避け難い場合には、 して其處を王の手で觸れて貰へば、 ふ事が治療力を有するといふ問題であらう。換言すれば、王に對する態度の受動的と 王に接觸した爲に生ずる危險に對して、 この危険なる神聖さに對 この恐るべき結果を除去せんが爲に儀式が行はれる。例へば東 この危険から避けられると信じてゐる。斯 しては、 治療的及防禦的 あらゆる直接間接の接觸 の手段となるとい くて我 らが故 は避け 太

世は一六三三年に一回に百人の罹病者を癒したと傳へられる。 必要はない。 Ŧ. 樣 の方か 可なり最近まで英國王は瘰癧に對してこの力を行つた。それ故瘰癧は「王の病」 The らの接觸が治療力を有するといふ事に就 と呼ばれた。エリザベス女王及その後繼者も猶この特権を捨てなかつた。 いては、 この王の放蕩王子チャー 我々はその例を野蠻人から採つてくる i ス二世の代

的

との差異である。

化、 大革命の征服後、 當時王による瘰癧治癒は隆盛に達した。

施すことを拒否した。この王は唯一度、民衆から接觸の乞ひを引受けた時、次の言葉を云つた。「神 よ、 が押し寄せて來て、 黨のウイリア チ 願はくばこの人によき健康と更によき知慧とを與へよ。」 T 1 ス二世は彼 ム三世は 或時 には、 の治世中に一萬からの瘰癧者に接觸したと傳へられてゐる。治療を乞ふ群集 ストーツ黨の追放後、 治療どころではなく、壓死したものが六七人も生じた程で 王位に卽いたが、 懐疑派だつたが爲め、 2 0 魔 法を 才

証(一) フレーザー「魔術」第一章、三六八頁。

後に至つてその果實はタブーとなつた場處から採れたものだといふことを聞いたもので「酋長の糵を 物は酋長の食事であつたと教へた。その男は强壯は勇敢な戰士であつたが、 或る酋長が或時自分の食物の残片を途に拾てゝ置いた。そとへ一人の若い逞しい奴隷が空腹で通り合 し激烈な痙攣を起して遂に翌日の日没頃 事に就いては、 故意でなくとも、 その殘物を發見して食ひ始めた。食べ終らないうちに、それを見た者が驚いて、お前が 次に述べる報告はよい證據である。 王様又は王様に属したものに對して接觸したが爲めに恐るべき結果を招くとい に死 んだのである。 ニウジーランド マオ リ族 の高位の且つ極めて神聖とされ の或女は或る果實を喰べ この話を聞 くや否や卒倒 たが、 食べた

タブー及び感情の雙存性

H 汚して了つた。きつと私は殺されるだらう」といつて號泣した。この出來事は午後のことだつたが、翌 その發火道具を酋長は紛失した。それを發見した他の の道具の持主が誰であつたかを知つた時に、 の十二時に彼女は死んだのである。 マオリ族の或る酋長は發火道具で或日數人を殺してしまつた。 驚愕のあまり死 人達はパイプ んだのである。 の點火用 IC 使つてゐた。 彼等はそ

集全學析分神精ドイロフ

註 「舊ニウジーランド、 或るパケハ・マ オリ人と共住して」 P ンドン一八四五年 ーフレ

註 (1) プラウン「ニウジーランドと其のアボリヂン」ロンドン一八四五年――フレーザー前掲書に據る。

フレ ーザー、前掲書。

亦宫 うとする要求を感するのは不思議な事ではない。根原的にタブー禁制から出來たこの城壁は、今日も 酋長又は僧正の如き危險人物を他の人々から隔離し、他の人々の接近できないやうに城壁を設けよ 中の儀式として現存して ゐる事が明瞭に判る。

求が、 2 併 り特權者 しこの支配者のタブーの大部分を、彼等に對する防禦の必要の為だと決めて了ふことは出來ない。 タブーの發生並びに宮中の儀式の成立といふ事に、極めて明快なる役割を爲したと認めてゐる。 の取扱上に就 5 ての他の見解は、彼等を脅す危險に對して彼等自らを守護しようとする要

地 あ K 對 に就 老 る。 して 得 彼 いても、 0 重大なる意義を持つてゐるからである。 るあらゆる危險 人民 皆 以は、 王様の人格によるものとして感謝せねばならぬ。 地の産物を増殖させる雨や日 に對して王様を守護するとい 嚴密 光のみならず、船を岸に寄せる風、 K ふ必要は、 云 へば、 世 歸する處、王様 界 0 運 行 を司 るも がそ 兩足を支へる大 0 0 下臣 は 王 の幸 0 格 不幸 で

**註** (一) フレーザー「タブー」の王位の重荷、七頁。

後の文明時代に於ては、最も忠勤なる宮人だけが、斯かる權力や能力を信じてゐるやうな振りをして 等 0 未 小開人 0 王様は 神 0 みが持つてゐる絕 大なる權力や幸福にさせる能力を賦與されて

ねる。

矛盾 E 監視することも亦必要であると思つてゐる。彼等は王様の善き意向や良心を全く確實なもの とい 7 國 る 斯 は、 には専制 ない。 ふ事 か る総對 これ は、 王様 Ŧ. が唯 國で 明 0 権力を有する人が、危険の脅威 か に對するタブー禁制 ある。 \_ K のものではない。 矛盾してゐるやうに見えるが、 それ が爲 8 K 0 動 これらの人民は、王様がその權能を正しく使用 人民はたゞ王の支配のために存在するとい 機 の中 心 に對 一種 併し未開 して自身を守護せ 0 不 信が混じてゐる。 人 K あ つつては んが爲めに最大の配 Ŧ. 樣 を取 フ v ふ觀念は、 ザ 扱 する 1 à 上 < カン K 慮を要する 此處に我 何 示 古代 は岩 され 5 かを

タブー及び感情の雙存性

7

目的とするところは、自然の均衡を蹴して王自身や人民や其他の全世界を悉く破滅させるやうな舉動 る。 樣 位を譲るべきである。しかしながら王が人民の期待に添 ~ して しま たりしたならば、 運行を指揮 はたゞその下臣 2 は恰 貫し きであると人民は考 が觀察して その 敬はれてゐても、明日は罪人として殺されることがあるかも知れ であり、そして人民 の變化を、無節操とか矛盾とか云つて批判する何等 も儀 た態度を持つて 王様 目 的 式 してゐる間は、王様 は決 0 3 は る王國 H 耻 の爲に生存してゐる。 一學的 して王 今迄多分に受けてゐた配慮や犧牲や宗教的尊敬は、 劃 0 中 ねる。 にも追放され、 へてゐる。王が人民を保護しようとしないならば、保護者たらむとする者に王 に於ては全然適用されない。それと反對に、これ等の王國にあつては、 も亦同じやうな心遺ひをもつて待遇されむことを王に要求する。 の尊嚴を高め、ましてや悦樂を増さういふことではない。むし に城壁で取箞か 自分等の王が自分等の神であるならば、 の生命は價値があるのである。 身ひとつで遭れ得るならば幸だとされてゐる。今日はまだ王と 王様がその地位の義務を果して、人民の爲めに最も善く自然 礼 風習 と禁制 との 0 ふ限りは、王に 理 網 由 處が王様がそれを怠つたり爲さなか を我 0 中 K 2 王は我々の保護者として立證 は持 क्ष 忽ちにして憎悪と侮蔑 入れられて 對する彼等の 併しながらさうした人民 たない。 ゐるやうなも 人民 厚情 ろその唯 は さら は限 むしろ常 に變つて b 0 b であ 知れ do 0 Ŧ. す K 0

をせ 日 龙 つ悲哀を與へるものであ 5 5 82 cg. 5 为 5 拘 K 東 王をして して 不自 制 由 肘 る。 することである。 にさせ、 Ŧ. 0 生 命 を この -見 規 確 則 實 は 王 K す 0 る 悦 樂 如 く見 K 役立つどころで えて、 その實生命 は な K 負擔 Ŧ. 0 行動 與

### 靈 (一) 前掲書七頁。

給 爲、 雪 7 は H 力 2 ふことな 玉 F 0 御 < 0 前 云 聖 0 出 は 座 爪 -尊嚴 111 IC ふ處 3 上 なる支配 御 剪 ま カド 古 着 0 御 IC 照 際 した 8 や神聖を犯すことに 5 され な す よると、 は は 時 必 御 代 習が 御 5 0 程 清 光 ず 足 ね 0 を地 座さ ば 6 榮 人 日 タブ なら 御就 ある。 及 本 K 机 值 0 0 1 K 寢 L 肩 直接 111 0 る ね 然し、 儀 中 な 力 0 は 觸 k 式 然しその際ミ K 上 ならぬ。 5 0 玉 K K ならないと。更に れることを、 0 駕され 生活 體 1 5 王 つて カン みじく 體 さうすることによつてのみ、 樣 ら物を除 0 る。 斯 あ 式 カ 、御垢 5 0 力 自 中 る 15 ましてや玉 ゆ る部 150 は き去ることは盗むことであつて、 K 桎 0 古 0 格を受け、 膨 尊嚴 カン 分 8 像 い時代で な られるやうである。 0 K やう 體 5 高 と神聖とを傷くる事と思召 やうに を外 n 行動を は、毎 神 K 氣 御 聖 と夜 手 から K 國家 晒され 不隨に H 宿 1午前中 間 御 り、 0 足 御 二百 泰平 爲め され 就 る事 御 0 寢 數時 と安全 頭 中 は殆 年 る最も著 K さうい 御髪も 以 K 間、 され 御 洗 上 んど無く、 腿 の古 は とが保た 帝冠 をも ふ盗 る。 世 御 給 髯 5 S それが を戴 3 \$ 記 動 50 太陽 錄音 例 机 は IIX 力 n 3 111 K 0

7 1

テムとタブー

爲に 片 のであると人々は考へてゐた。 時 國 でも御目を向け 土を荒廢させ させ るであらう られる時 處がミカドが不幸にもあちこち向かせられ、又は國 には、 戰爭、 飢饉、 火災、 ペス 1, 或は其他 0 大災害が勃發して、 一内の 部 分のみに

H ケンプェル「日本の歴史」フレーザー前掲書、三頁。

8 弘 VC で T る。 窒息した。 あれ は大氣 度で 獨 拘束されて、 のなら、風は b 南 ば 0 部 も椅子から立上つてはならない。それに掛けたままで就眠せ 人の王が服してゐた二三のタブーは、 森 平 あるほど、 の狀態を 0 -中 ア 成長する間にその拘束が次第重なつて來て、遂に王位に上る瞬間には、 止 K (西部アフリ 住 んで船は進行を妨げられるであらう。彼の仕 餘分に 樣 んでゐ に健全に タブー る。 カ 彼 保たしめる事で ・を遵守 は 0 女 米 に觸 K p 世 1 和 ねばならな 岬 殺人者に課せられた拘束の有様をはつきりと思ひ出させ てはならない、 ある。バ に於け るシ 5 ス 20 チ 7 又家 王 アンの云 1 カ・ 位 事は暴風を調節することで、且 カン の繼承者も亦、 米 ねばならぬ。 ら出てはならない。 1 ふ處では、 2 1 で は 若し彼が横臥しよう 法王 子 D 供 T 時 2 7 それ クル それによつて 代 = カン 0 6 王 タブ は强 一つ通常 力

至 バスチアン「ロアンゴ海岸に於ける獨逸人の探檢」、イェナー八七四年、フレーザ ー前掲書五頁に據る。

度まで 式 主 早 の二つの 我 味 K 保 役割 も餘 は 存 王 例を見 されて 地 B を演じてゐるとい も持たない。然し猶附言 僧 TE. の尊 るならば、 る るか 嚴 とい K 附 ふ事で 明 S 隨 事 か して は、 K あ 認 る 文化 る。 したい 8 るタブ 得るで 然してれらの特權者 民 事 1 族、 ずは、 あらう。 を叙述して來たが、 即ち遙 其のうちで自由 カン K 高 との S 文化 結付 これ な運動と食事とに 階級か きが、 以上この叙 ら採 昔 つた處 0 風 述を進める事 闘する 習 0 K 3 如 ブ 何 1 限 な の儀 がは最 る が、 程

0 0 そ 5 彼 る は 0 革でなくてはならな 革 F は 定の 代羅 され 髮 小 乘 は IC 埋 麥 馬すること、馬や武裝者を見ること、 階段 自 なか 自 8 粉 然死 ね 由 B に於けるデュピターの大僧正 民だけ を三段 ば 酵 0 を遂げ た。 母 ならなか VC 彼の妻 以 בל 手 を觸れ カン 上 た 5, 0 動 より つった。 た。 物 鲖 Flaminica はこれ以外に猶 カン 高 0 ること、 彼女は雷鳴を聞 彼は くは登 ナ 6 採 イフ 死 0 たも 山羊 れず、 人に觸れたり、 で 刈ることを許 Flamen Dialis ので of 毀れ 叉或 犬や生肉 は いた時には、 る祭日 S て ねない け な 頭を蔽 3 中 れて い K 彼 豆や蔦の 女特有 指輪 は非常に多數の は髪を梳 贖罪の犠牲が供 殺 はず る 3 をつけ た。 の禁制 和 名 に野天に立つたりするやう た 川 前 くことが かっ b を呼 ること、 を持 取 或 タブー禁制を守 0 ぶことは た髪や 出 つて へられ は 上衣 樣 來 ねた。 性 な に縁取 るまで 許 VC カン 爪 供 屑 3 即ち たい n は ~ は穢 5 な b つてゐた。 彼 な 幸 をすると 机 力 れた者 女は 事 運 た動 女 0 0 等 0 靴 あ 樹 物 25

第二章

タブー

及び感情の雙存性

とされた。

園 (一) フレーザー前掲書一三

禁制 T る。例へば、 が生れ、 はならぬ 愛蘭 Right は 極 0 めて 古代 これを犯せばあらゆる凶 に載つて居り、その最も古い稿本の とか、 此の都市に 細 0 王 目 或る平原には満九日間天幕を張つてはならぬとか等々である。 は K 亘つたもので、一 或る種の極めて は王は或る曜日に滯在することは 事が起るとされた。これらのタブーの完全なる記錄は掟ての書Book 稀有な拘束を遵守した。これに服從すれば國内にはあらゆる祝 定の場所及び一定 日附は一三九〇年のものと一四一八年のものとが 0 時 出來ないとか、あの川 期 に於ける 1 定の行 は或る時間 動 K 闘した K \$ は逃 である。 7 丽

## 経 (一) フレーザー前掲書、一一頁。

特 影 後 在つ 織者 珊 に興味深き結果を與へた。法王の光榮は人が願求する程の價値を特たないものとなつた。この 多 1 瑚島たるニナ て、 は、 0 未開 王の後繼者 これを避け 人に於け Nina又はサバゲ氷島に於ては、 る法王 K んとして屢々總ゆる手段を用ひた。例 この光榮に浴させようとする に對するタブ 1 拘 東の嚴格 君主制は事實上終りを遂げてゐる。 K 强 さは、歴史的 制 반 ~ ねば ばカン なら ボチャでは、 に有意義なる且 12 事 奶 屢 一々あつた。 火の王と水の 一つ我 それ 交 太平洋 は 0 責任 見 地 IE 統 K

る。 3 る酋 る且 なる反抗があるため、 0 土 たも とい 長 と定まつて 0 危 は 6 0 險 ふ報告が 日 は は 夜 な 武裝 る王 捕 王 わ 0 へられ、 ある。 死 0 したままで、 る者は、 後 役 多くの種族は自 IC 目 縛られ、 シラ・レ を引 秘密會議 自分に來るべ 網號 自分を王 がうとするもの オネ そして が 開 Sierra 分等の王を他種族 カン き名譽を発れむが爲め 位 王位に就 n る。 17 登せようとする各 Leone それ から く事を受諾する迄 一人も居なくなつたか は の黑人では、 王の後繼者を決定す から迎へるとい 種 VC 折 0 王位 計 は 々手段や 禮 書 らで ふ餘儀なき事に 拜 0 IC 對して 一堂內 る爲 光榮を承諾 方法 あ に監禁される。 めである。 る。 暴力 を講じる。 西 を させ ア 7 至 以 2 る 7 1) た 抵 例 0 力 程 王 10 6 抗 0 非常 ば 位 選 To 多 あ 或 K -

# 会 (一) バスチアン前掲書、フレーザー前掲書一八頁に據る。

力 振 との でなくなつ 0 ふ事 フ あ v る人 から 1 に分離さ 不 ザ た

震 K 可 1 能 は 和 2 的 K 云 0 0 なつ た事 \$ 植を 高 た。 2 位 の原因となつたと。 场 22 は づる その結果、 6 從來 0 條 事 件 0 VC タブ な は 王 0 の威嚴 ー王に残された。 歷史 た 王は自 これ 0 發達と共 の名譽を放棄することを欲 らか 分の らして 神聖さの重荷 K 2の 元來法 俗 過 界 程 0 Ŧ. が 支 に堪へず、 であつたも 如何 配 者 が して なる程度迄裏書きされ H 現實 一來て、 ねた劣等 0 が、 0 今は 遂 事 の然か 物 VC 實 K 震 その 際 的 も實行 2 10 るか 力を 重 俗 要 界

第二章

タプ

1

及び感情の雙存性

は日本の古代史が示してゐる。

殺され 爲め るも 人 る。 K 爲が敵愾 あ てゐる。 る力を支配者に歸せしめながら、然かも同時に脅威する危險に對し特別なる注意を以て彼等を守るべ が自ら王 は 原 K ることを知つた。 にその 然しこ 支配者は大なる特権をゆるされてゐる。 困 始 のとされてゐる。 種 難 る。 族 又 斯くして此處に第 でなからうとい 心 された自 肉體 彼等 が を の自由を有するにも拘らず彼等は普通 は 彼等 喚起 其 又 は 0 特權 は財産 由 0 す 所 王が 支配 の過 有 るからであらう。 これ 者 品品 者 その ふ期待を起させる。 重 で に觸 K ボーの對 ある。 觸 と制 に對する關係圖を一覽す は第二の著しき矛盾のやうである。 乳 好意をもつて行 礼 限 る時 る事 故に 立、 の過重との矛盾 は K 恐れ 然しこれは殆んど矛盾に近きものが存在する。 限 又一つ斯く容易に 般人がタブ つて、その接觸 られて 然して 是等の關係は複雜したもので矛盾を発か ふ接觸 0 る である。 れは他 るに、 人に影響を及ぼさな 1 るが、 は、 K は解け 被接觸者を治癒し且 より禁じられて は 次に のタブ 我 同 危險となるのであ 時 々が叙述的から精神分析的 ない 然し我々はこの矛盾を皮相 にと 彼等 1禁制 は 矛盾 の接 非常なる魔術 る 5 は、 觸 による特權 處 カン るものを行 の他 自 ら無 る。 つ保護する。 然 のタブ 限 0 5 なる 力を附 運 和 K れな よつて 即ちこ U 行 は 恐ら 1 且 理 に對 好 つ享 解 的 與 K 5 影響を受け 事實 1 なも n 柏 K す せられ、 丁樂し は同 東さ 0 進 る 7 む 上 る あ 得 相

北

生

た。

第一

章

タブー及び感情の雙存性

同 彼 5 は S き義務を感じてゐるとい を危 時 こと」思ふのである。 3 支配者 K 事 果す 険か VC 信 カン ら守護 0 賴されなか のその驚くべ ら保護する事 て あ る。 及び 0 王としての生活に守らねばならぬ たか き力は、 が出 ふ事實である。これは恰もそれ程 彼 一來ない が民衆の上に齎すところの危険 5 生ず 彼 る。 か 自 ととい 身 斯くして支配者 0 保 ふ點である。 0 爲め K 此 は 用 清疑 タブーの儀式は、 ふると同 0 非常な事を爲し得る彼自 關 から民衆を守らむが爲め 視され、 係を理 じく、 解 民衆は するに就 民衆 王に 彼 0 對 を監督 利 5 する貢 T 身 盆 0 0 0 0 總て 力が する事 今 爲 献を行ひ、 .... VC 0 0 何 用 目 故 を 0 3 口的を ると 困 に自 JE. 難

易で 問 0 傾 ある。 向 を無 に就 人が 迷信 彼等 7 視 全然無關 して、極端 及其 0 支配 他 0 者 心であると同 動機から、 に對 力 ら極端まで展開 す る複雑 王の待 樣 K なる且 野蠻 した。 遇に種々なる傾向が現はれた。 一つ矛盾 人の 此 世 知能と雖も の結果、 る關 係 恰も高 K これ以 就 いて、 5 上の 文化 次の これ 關 の人が宗教 心を持 如 き説明 6 0 たない 傾 向 を 若しくは の總て 與 とい る は 事 は 他

てこの 0 多樣 說明 な はこれでもよい。併し精神 る傾 向 0 性 質 に就 いて或 分析 物を新たに加へ得られるであらう。 の技 巧によるならば、 20 關 係 若し我 を更 に深く立入つて、而し 々が前述 の事柄を、

爱 難く見 意識 起さ その 目 恰 全 實現されて 3 が實現され K 敵 る K するであらう。 果され 我 IC 愾 が H 0 而拍 かたて も思 經症 來 出 K 场 心 るも 位 カン は は 7 强 な 懕 基 は、 0 ゐる處 無意識 微候を 82 2 当 倒 0 S だよく判 斯樣 敵對 關 神 であるが、 るのを觀察し これ 力 3 係者 らで には、 經 これ n な争闘 を特 る 症 見るやうに精神 0 0 敵愾 潮 K あ K 2 から たも 創ち 權者 至る。 何 流 る。 K 例 我 これ の結果が が 心 へば母子の間又は優しき夫婦の間 得 對 何 0 タブ 0 20 0 潮流 は よう。 さも 7 が 扩 机 でも出 取 ー儀式 して あ 當 同 扱に當箝 0 じ無 精 が出 る。 な 初 分析をするならば、 多様に種 不 居 神 5 比 現する。 意識 り、 分析 の根 信 來てゐる處には、 2 較 と無意識 0 認とい に持 め 從つ 政 K るならば、特權 者でも 柢と見做さ 0 あ 杞憂として現 出 民族 る敵愾 ふ事 T 0 L 0 の知つて 愛情 た强 此 反 は、 處 對 に於て現はれるが爲め 潮流 るべ 我 迫 は、 心の、 K つまり 及 王 は 2 神 斯樣 きもの は第 樣 我 者 る。 な は 經 の如きものに、そ 抑 症 他 n 0 K 0 ツ雙存性の 崇拜、 の形 タブ 0 それ 壓 且 なる 0 -場合で rc で 期 0 して置くと ある。 强 捉 1 非常なる取越苦勞とい K 待 は よる直 0 否神 杞憂 0 は 世 感情 性 は極 動 る如 n を帶 斯 K 機 化 的 た 接 狀態 る愛情 めて とい 0 カン 0 1 V 0 解體 る度 的 附 過 U 3 雙存 彼等 る處 2 な出 ふ事 度 0 普 加 典 至 0 を如 物 通 0 0 性 敵愾 とし 現で 愛 の愛 型 外 超 0 0 0 事で 41 何 情 丽 えた 0 仕 K ふ事 心 あらう。 7 感 K 0 對 K 事 が 場合が 感情 0 否定し は、 確實 情 が TE 0 増高 狀態 に着 起 明 無 K b

ある。 3 2 族 反つて儀式となつて現れ を更に容易にする實例を擧ぐるには困難でない。 るとい 合法的權利を完全に行ふが爲めに、時により不幸なる支配者は即位の後に間もなく死亡する事が それが爲めに民族 4 × 30 Timme は選ばれたる彼等の王を即位の前夜に笞打する權利を持つてゐる。 それ K も拘らず るので の長老 斯かる敵愾 は、 あ る。 彼等が 心 の著し 日頃僧 フレ い場合でも、それは敵愾心としては自認されないで、 んでゐる一人の男を選んで王様とする風習を有して ーザーの云ふ處を聞けば、 2 エラ そして彼等は · ~ オネ の種

E 前掲書一八頁、ツワイフェルとモンスティーエ 「黑人の根據地への旅行」一八八〇年による。

0 彼等 負 ない て壓 0 0 は 原始 原型は、 の期待 程 王 世 x 樣 る事 現れ その全能が上昇され、 人が支配者に對する態度のうちの他の一つは、 に對する態度が變つたとは云へないのである。 に背いて狩獵や收穫やが豐富でなかつたが爲めに王様を放逐したり殺したりしたとて、蠻 である。 る一過程 子供 が父 を想起させる。 に對す 雨 る關係 や日 それが 光や風や嵐を支配する力を彼等 で爲め の中に存在してゐる。子供の觀念の中には父に對してこれと同じ それは此處に或る一定の人物 に盆 な多く 神經症には一般に有するが、所謂追跡妄想に於 患者を苦しめ 偏執症者が迫害妄想の中に再 0 の意義が異常に高められ、 王樣 る總ての に負は \$ せたり、 0 の責任をその 現させて 然し又自然が 考 人物 られ 10

第一

章

及

プー及び感情の雙存性

は 認める。 やうな全能が である。そこで、この蠻人と神經症者との第二の類推によれば、 子 供 の父に對する幼稚時代 其の人を自己の受くる總ての不幸に對して責任を負 若し偏執症者が緣成 現 玩はれる。 而して父に對する高 の態度に基因するものが の一人を捉 へて「迫害者」と呼 い評價と父に對する不信認とが緊密 如何に多く存 ふと考へられるやうな條件の下に置くの ぶならば、 未開人の支配者に對する關係の中に するかを觀察し得るであらう。 その際彼 は に結合して 其の 人を父の ねるのを 延長

ある。 は ふ狀態 あ 2 VC の儀 禁斷された行爲に對する防禦であるが、 然し乍らタブ し我々が、 1儀式その 斯くしてこれは、 この儀式は王様を奉つて普通の民衆の上に登せたのであるが、然し又同時 にある處の 式は疑ひもなくその意味の重復せること、 堪 その儀式から生する結果を最初から計畫したものであつたといふ事を假定するならば、 もの 1 ~ 禁制 神經症 難き重荷を負はしめ、而してその臣民 ム中 を神經症 抑壓された衝動と、それを抑壓する衝動とが相互に且つ同時 の强迫行為に恰も相當するものと見做されるのである。 に見出される。 狀と比較せむとするに當り、 この儀 然し乍ら實際的には禁斷されたものの反復であると云はさ 式が親族關係 その根原は雙存性傾向であることが明 よりも 我 K 闘する部分に Z 更に峻烈なる歴 0 見地 に最强 就 制 5 0 に王様 支持 强迫行為は外觀的に の中 7 は前章 を與 K に滿足するとい 押込 の生活 か に述 K へるも 判 るので を苦痛 るので た。 のは

して此 て此 民が るを得ないのである。此處に「外觀的」といふ語は、精神生活の意識に闘する事に用ひられ「實際的」 向ける復讐である。 ふ語 の宮殿の儀式を斯く解釋する事の正確である事を認めさせた。 及び王を保護する手段であるが、 の點 は、 に就いての告白を爲さしめるならば、上述の事は裏書きされるであらう。 無意識 の場合に セルバンツ島の支配者としてサンチ・パンザが得たる經驗 使はれる。斯くして王のタブー儀式は 然し「實際的」 には 王位 K 對 若し我々が現代の王又は支配者を する膺懲であり、王 「外觀的」には王 は、 に對す 明か 位 K る最高 VC 對 彼をし て臣 0

神化 祭事 極めて 蒐めた事實 て置き度い。 何 クスを論じた。 K 故 の影響を受けてゐるとい 興味深 於て犠牲に供さるべきものだ、といふ説を印象深く述べてゐる。 に支配者に對 K い闘し、 フレ い問題 ーザーは、最初の王等は外國人であつて、暫時の支配後、 我 ゴする此 此處に我々は古代の王位に闘する歴史の研究が決定的説明を齎することを附加し である。 K K 確 の感情的態度 へよう。 信 然し之を論ずるは本書の範圍を超 を與 ふる如 は くには研究してゐない。 斯 か る强き無意識 の敵愾心を含むであらうか、 える。 基督教の神話 我 然し彼フレ 社 は旣 神の代理として嚴格 に嬰兒の有する父 は猶 リザ 未だ此 1 0 王 ふ事 は 達 彼が = 0 は

「魔術と王の進化」(金の枝)。

第二章

及

プー及び感情の雙存性

#### C 死 者のタブ 1

7

テ

ムとみ

プリ

つたならば、 我 々は死者が偉大なる支配者であることを知つたが、 恐らく我 々には驚くべきことであらう。 彼等が又敵として見做されてゐることをも知

仲間 け n 0 上 事さへ出來ない。この手は今は不淨となり、爲に使用できないものになつたのである。彼の食物は地 させないで家に入つたり人や物と觸れたりする譯には行かない。 る。 示すものである。 尤も原 上に投げられたまゝである。それを彼は唇と齒とで、出來る丈け工夫して食するの外はなかつた。 間 ねばならなくなる。殆んど總ての村に、全く卑められて社會から放逐され、他人の情けによつ まいとして手を延して食物を與へねばならぬ。然かも此 例へばマオリ族に於ては、死體に觸れ、又その埋葬に參加した人々は非常なる不淨となり、 との接觸 彼は手を後に廻してゐねばならぬ。 始 **和種族** ふ人々が住 は殆んど禁ぜられる。一言にして云へば彼はボ に於ては、 それは第一に、死者に接觸する結果及び死者を追悼する者を取扱ふ上に於て示され んでわた。こんな人に限り、死者に對し最後の義務を果した人の手近まで近寄 死者の タブー 時には彼は他 は、 感染と比較されるといふ事だけならば、奇異なる毒性を 人から食はせて貰ふ。人は、 の援助者等は殆んど同様 1 7 彼は自分の手をもつて食物に觸 ットされる。 彼は 同 の壓迫 この不幸な人に觸 様な性質を感染 制 限 彼の て生 れる を受 2

され る事 が出 る。 そして 不た。 彼 然しこの隔 水 危險期 離期間 間 中 IC 使 が終はると同時に死體に觸 用 した 食器 は 破 毀され、 れて不浄となつた者の再び仲間 衣類までも抛棄 され 入り が許

は 他 37 礼 5 0 0 じようとは ことが明かに示されてゐる。死んだ酋長の死體に觸れた者は十ケ月間不淨となつた。然しこの人が自 台 タブ 神聖 82 ば A 死 元者との よい 力》 部に於ては同 ーとならねばならない。これらの蠻人は、 長であつ ら口 1 な ふ確 のである。 る K 儀式中 に入 身體 しない あつて 信を持 たなら、 的接觸 n 程であると。 は、 て賞は 10 一である。その最も共通せる點は、 若し死 は つてゐる。 彼は死 各人自 同 によつて生ず ねば 樣 體 な 一分の る制 が 者 ならぬとい そして或る觀察者の説によると、 神化 0 有する 位 され 10 IC るタブーの習慣は、 置 從つてそれぞれ三ヶ月 た總質 タブ 力 ふ點で n 1 て タブー ある。 0 る 長であつた場合に 力 る K 0 より、 は注 自分で食物に觸れる事 ポリネ 規則を犯したもの ポリ 目 禁制 シア ネ すべ 艾 は 2 彼等は猶未だその誤謬なることを信 き事 及び ア、 は、 四 が弱められること及び ケ 月、 で 恐らくは メラネ 可 ある。 なり は誰でも危險な病 若しくは 2 の禁制で、 偉 又布哇 1 アの全部 S 酋長 2 扩 Ti. と雖 ケ 島 に於ても、 月間 その為 沙听 VC 及びア かけ 氣に 次輕 16 + 不 くな る死 に誰 フ 罹 淨 3 法 IJ つて ic 月 間 殘 3 省 Ŧ. 力 カン

第二章 タブー及び感情の雙存性

る。

トーテムとタブー

謡 リナ 1 「トンガ島の土人」一八一八年、フレーザー同上書一四〇頁。

寡婦 又裏 關 地 死者 より見れば大なる興味を有する。此處まで述べた規則によれば、我々はタブーの毒力と感 して典型的 0 面 に觸れ 忙 如き服喪者は、 あ つて眞 た者 表現を見るだけである。 に强 の動機と見做さる」ものとの、 本質的に於てこれと同じものである。然し乍ら ひられ るタブー禁制 此處 K は、 E 轉移された意味 に述べむとするもの 兩者を含んだ動機 K 於て解釋する K に関して、 於ては、 彼等は我々の研究せむとする見 我 必 それを窺 要が 及 は ある。 表 ふことが 的 動 機 鰥夫 來

6 床 か か 7 英領 報告さ をか らで ら使 820 として荊棘で作 ある。 彼等 は こみ、 れた P n 7 は ンビアのスースワップ族 その 若し喪者の一人の影が獵人に射したならばその獵人は罹病する。 自 タブ は なら 分の手をもつて身體 上 つたズボンに類するものを着る。斯くして「轉移された意味に於て」接觸する事 1 習慣 一に寢 82 K る。此 斯やうな喪者 は 猶明 の注意は死者の靈を近寄らしめぬとい かなる場合がある。 受は頭 Shuswapに於ては、 の住 む家には、 に觸れ てはならない。 其處では夫の死 狩人と雖も近よらない。 鰥夫寡婦は彼等の服喪中は隔離され 彼等が使用 後、 ふ意味である。 寡 婦 した總て 喪者は は夫の 何故ならば災 北米の の器物 靈 棘 のあ を近寄らせま 、害を蒙る 種 る は、 一
茨で寝 ねばな 族 他 に就 X

n 肉體 0 て常 接 觸 K 0 一つ 事 で 普 あ 纏 ると つ て 解釋 わ L て る 差支 力 らで ~ ないだ あ らう。 何故ならば 死者の 靈 は 服 喪 中 はその遺 族

かっ

6

離

そ だけ 和 は 0 rc は ウ 3 8 る ば 中 \* 步每 寡 庭 F. なつて 0 なら か 園 で 婦 VC 七 IJ -らで 身を隱 斯 あ الم 0 K T K 八 ない 危險 文高 木を る。 日 0 木 < 1 ある。 群 × 0 0 0 性 植 棒をも そし さねばならない。 ケ 如 馬 は S 寡婦 だき寡婦 草 は 多 才 11 0 すべて 誘 B た 副 て 屋 10 り、 ラワ 惑 つて 5 を出 荊 16 VC 於て 亦 の危険 0 0 棘 斯 同 危險 多勢 樹 寡 ン島 6 0 木を 様な後添 C 中 は、 礼 婦を見とめ 欲 を 性 ない。 K 0 K 望 20 鰥夫 基 這 中 は pp 住 何 v むア K 5 N K て、 出 戰 T 最 廻 出 は 處 後 總て K た者 られ グ の欲望を遂げる事は、 は ねるこ る。 席 存 自 の事 对 ね ば そ た 0 す 分 は るの イノ が近近 なら とが 「柄即 市 るの 忽 L り、 ス族 T 民 5 は ずい かは、 寄 知 うち婦人を警戒すると云ふ事は、 誰 村 權 K 夜 つた事 間、 を失 死 n p カン Agutainos 且 る。 殊 街 82 誰 つそ 他 るとい K 路 は 婦 0 妻を亡くした鰥 に行 机 を警告する。 K 哀悼の心に反す 側 8 0 人 でも 暫く ふ危 上 確 くことは許 K IC 力 力 主 近寄 は 險 あ ら觀察す K 追 出 つては、 なき女とし K 陷 つて 放 L 逢 夫 者 カン は 3 る。 るも は後 來るの 即即 ない 和 のやうな生活 n 故 寡 ば説 な 妻 て 2 だ のであつて、 力 VC 婦 S 明 礼 0 一を欲 を認め はその 他 礼 彼 らうと思 IT 彼 だされ た樹 女 0 よつ 男 す は は たな をす 夫 0 る 野 木 步 欲望 事 T き は は 0 英領 死 を避 鰥夫或 枯 下ら n 0 をそ 後初 繁 g. n る時 if み 5 彼 7 -

第二章

タブー及び感情の雙存性

亡魂の怒りを燃えあがらせることになるからである。

H. 要服の人に街で出逢ひさへすれば必ず腹が立つと告白した。さらいふ人間は外出を禁止すべきである。 同じ症狀の神經症者 (その「不可能」に就いては余は先に(一一 四頁)タブーと比較して置いた)は

\$ 名を口外することの禁制である。これは廣く守られ、多種多様の形で行はれ、 未開人に於ける哀悼のタブー風習にして最も奇異にして且つ最も教訓的なるものの一つは、死者 のである。 意味深き結果を持つた 0

間 民族に なつてゆくやうである。 B ~ だけ リア 7 本のアイヌ、中央アフリカのアカシバ及ナンディNandi、ピリピンのティングアネ 2 0 禁制 のサ あつて に課せられ ル 群 モエデSamojede、南印度のトダスHodas、韃靼の蒙古人、サハラのトッアレ は、 島 も存在 の住民、マダガス タブー風習を最もよく保有してゐるオーストラリア人及びポリネシア人以 他では無期 して るる。 これら カル 限であるが、 及びボル の民族 ネオ 何れの場合でも死亡の時から距るにつれて、 01110 の土 8 人の如き遠く離れた且つ相 0 に於ては、 禁制 及びそれ 五 の結果 K 何 グスHuaregs 等 は の縁 哀 には、 悼 0 弱 0 期

<

フレーザー前掲書三五三頁。

をし あ 0 0 そ 3 手段を 各種 刑罰 彼等 S 家族 方 る。 0 n 死 30 て 死 不 7 者 0 は 0 その 者 ク 0 これ 考 殺人者よりも劣らないものとされてゐる。 前で 7 2 \$ 難 0 全部 るら 名を呼 ル 0 る。 0 5 た。 死者 名 には、 を作 もので 名を彼等 ス 族 に行 屢 と同 L 新し 社 いい の家 かの 6 Guaycurus 斯うい 死者 あるが はれる。 E しめ は恰 アデ を避け 名 5 族 た。 0 名 や又よく似た名を持 の名を口 震魂は \$ ふ考 ラ は 即ちビクトリア及び北米の二三の 即ち イド これ る事 元 恐 か VC へが廣まつて、 和 ら付 あつて 及び 彼の新 にされ ア VC は、 る事 フ 伴 け なく呼 通常著 I IJ S T は哀悼 る事 1 しい名を知らず、又呼んでも気づかないだらうとい 力 る カウ 0 0 危險は、 た つ ~ は L 7 カン 死者 く峻嚴 た者 るが 步 0 2 重大なる侮辱 際に のや 马 1 1 何故に 族 0 は うに、 古い 諸方 生じ 總て 灣 VC は酋長が全種族 Masai 守ら 0 濠洲 死者 た後 他 名 面 直ぐに覺えてしまふ。 れて 0 か に値 K 種 名 は死 6 0 諸 は の名を呼ぶ事 改名 あら する事 ねる。 族にこれを見る。 種 興味あり意 に變更す 族 0 が、 の人 VC ゆ 直 卽ち南 る禁制 あ 後 として居り、 名前 るとい つては 々に新し K 死 味深く見られ が畏避され 米 者 0 が附着し 類似 死者 ふ程 0 0 それ 名を 多 V 名を與 を問 2 3 の生じた場合に 行き 處 て 戀 3 九 0 更す る る處 力 K 種 力 は ふ事 るか すい 届 課 族 へる風習が 10 る 世 IC 5 0 ラ 方便 容易に 6 於て 7 た が 5 前提 だと 方 死 用 n 1 心 は 3 3 0

註 (一) フレーザー前掲書、三五二頁以下。

第二章

タブー及び感情の雙存性

经 V 1 # 1 前揭 書三五 七頁、 スペ インの一老視察者による。

場合 間 果とし を變ず 族 3 ことに n 3 は死 た物 且 K 化 從つ 於て 又 rc 去 豹 甚 て名稱 者 る事を餘儀なくされた。 死 0 者 は、 T 名を呼ぶことの恐怖は更に擴大されて、死人と何か 0 L 0 で及ぼ 彼 名が三度 か 0 再生と見られ 語 名 永き哀悼期間 等 0 彙に され た。 が 0 歷 動 變つ 宣教 た。 變動 物 史 0 又は 斯うい た。 が絶 る子供 研 師 品物 F の過ぎた後 究 鰐。 K ブリッ えず起 それをして、 に、 は ふ禁壓 の名と符合す 炎、 多大 水 つて、 其 1 狩獵によつて殺さ 0 に死者の名を復活させ 0 0 フ 重 困 名を附け I 宣 難 ル 大なる結 る時 教 その名を呼 は から 10 横 師 ラ は K は 3 つて 方 非 事 果として、 は、 常常 1 で れた 3 前 ねるの のア な困 あ 爲に 述 る。 猛 20 難 0 の關係を有するあらゆ る爲めに、 この 諸 であ 一獣も同 を蒙 死者を想起 术 民族 1 る。 民族 つ 1 族 じ運命に逢つた。 た。 0 多く それを償 但 K Abipone 殊 は L しないやうに 2 傳統 K は 呼 其 n 等の 名 0 ふ風習が生じた。 8 動 歷史 る事 0 の禁 中 物 未 死 開 的 物 VC 北 义 人 過 が無 た。 は 民 古 0 物 が 族 事 名を呼ぶ L そ 持 記 た 期 品品 0 の結 或 が 0 七 限 0 そ T 名 種 4110

## **註** (一) フレザー前掲書三六○頁

彼等はその言葉に完全なる實質的意義を與へてゐる事に想ひ及ぼすならば、 我 A が、 未開 人にとつて は名 前 は 人 格 0 本 質 的 部 分で あり又 重 要な る 斯か 所 有 物 る名のタブーに であ ること、 及び 張りその事實を裏書するのである。 實驗 で呼 か 3 30 る奇 6 0 によつて、無意識的思考活動に於ては名の意義を證明すべき各種の理 遠 奇 ば 即ち 異 去かつてゐるとは云へない。又自 異 n 0 なる同 子供 感 るならば は は意味を持たない類似 弱められるであらう。 一化 兩者の間 の行動から考 に深 い一致した處がある筈であると考へる。 へて、 同じやうな事が、 の言葉といふやうな事は決して受け入れない。二つ 彼ら 分の名を自分の人格と混同しないとも云へない 亦自分の信じてゐる程 他 0 場合に引用した如く現代 物 0 文明人の成 名 由が發見されるが故に、 を實質 化 人と雖 の子供にも見られ L 重要 0 精神 物 一視 が 分析的 す 彼 同 る事 じ名 0

# 陸 (一) ステケル「アプラハム」 Stekel, Abraham.

彼 人手 つて 他 定 女は自分のさうい 0 に渡 ゐる 神 の言葉や名前を語つたり聞いたりする際に、完全なる「コムプレクス感受性」を示す ば強 經症者も同じ)。而して自身 つて、 一人の 迫神經症者は名に關 その結果自分の 斯様なタブー女息 ふ空想の誘惑を防禦せんとして、熱烈な眞劍さをもつて次の 人格 しては期待せる通り全く未開 者 の名の取扱方に就いて、 0 は、 部 彼女の名を記す事 が 其 人の 手 K 占 相當多數の重 有 を避け され 人の如 は るやうに 世 くに考 82 カン い禁制を設けてゐる。 2 なつた。 へてゐる 5 3 北憂 如き命令を作つた。 それ ので カン は記 あ らであつた。 る。 3 した名が 余の n 彼等 は 知 猶 は

第

二章

て手蹟も加はつた。 私の 人格 0 部でも その爲に遂に彼女は書くことを止 人手 に渡して はならぬ。しそれ は初めは彼 8 た。 女の 名だけであつ たが、 更に 擴 大され

題に 表とせ 和 る か 事 入 3 して死 b ic られたの 得るの な り、 人の名が、 も、 To してこ 最早 敢て 未開 0 接觸 不思議 人から死 が 何 故 とするに當ら VC 人の人格の 斯 か る峻嚴なるタブ 82 2 ので 部として評價され、 ある。死 1 re 該 人 当す 0 名 るか を呼 且つ死 35 とい 事も 人に 付け ふより 亦、 結局 3 廣 タブー 大な 死 人 る間 10 0 觸 代

凡ゆ となつ 則 ゐるタブーこそは實にこの不明の動機を我々に鮮明にさせるものである。たとへ風習がこれを明言 る處 追憶し、 あるとい 0 2 3 0 0 たも 事物 問題 自 一然的 彼の を蔽 ふ事は、死者 8 に對する最も明 0 は 記憶を思ひ起 ふものでない 動機としてそれ 0 恐 哀 怖 悼 VC 基因 2 に對する哀悼とい は 少少 事 瞭 するとされて ずは明 に参與 1 なる説明は、屍體及び屍體 く異 これ である。又死 り、 を出 してゐるとせ 明 ねる。 一來るだけ永く保有せむとすることである。 ふ事では説明する事 力 K 者 その 他 0 和 0 名を呼 外に 目 ば なら 的をもつたもので 1 猶死者 に直ぐ認められ ぶことが其 かっ は出 屍體 K 對する哀悼 來ない。哀悼とい VC の遺族 對 なけ する る變化により、刺戟されて起 には、 礼 K 恐怖そ 当す ば なら 叉死 タブ ふ事 る重 n 82 0 1 ずは寧 一大なる 3 者 風習 名 が K VC B 關 ろ死者を ブ 0 係 V 辱 1 した 規 7 6

哀悼してゐる未開 人自體 の表示によつて知り得るであらう。

K **靈魂を遺族の方へ使嗾するやうな場合には彼等はこれに對して憤激する。** 8 なつた死者の靈」に對する恐怖に悩んでゐるとい 彼等 ないやうに變裝 くの儀式を行ふ。死者の名を呼ぶことは靈魂を直に出 即ち彼等は死者の靈の出現や蘇生を怖れるといふ事を隱さない。それを遠ざけそれを追拂ふために は 斯 樣 な呪文や蘇生を避け 或は死者の名を又は自分の名を改變する。無考へなる他人が死者の名を呼 る爲め K 凡ゆ る手段を講ずるの ふ結論を下さない譯には行かないのである。 現させる呪文であると考 は 當然である。 彼等はヴントの言葉「惡魔 彼等は へてゐる。それが爲 に襲魂に 認 んで め

- 註 註 それには恐らく次の條件を添加すべきである。「彼の肉體の残骸が多少存在する限りは」フレ 斯かる告白の例として、フレ ーザー前掲書三五三頁に於てサハラのチュアレ が族 Tuareg を引用せり。
- 註 ザー前掲書三八二頁、「ニュバー ル群島に於て」。
- [ (四) ヴント「宗教と神話」第三卷四九頁。

2 觀察によつて我 々はヴントが 「タブーの本質は悪魔に對する恐怖である」といつた説 明に確 證

第二章 タブー及び感情の雙存性を得ることが出來よう。

念の起原と發達」に於て、余の考へでは彼は殆んどターブーに就いて注意を向けてゐないと思はれる は、 だけしか期待できないこと、及び彼の敵愾心に對しては凡ゆる方法を用ひて防禦せねばならぬ 生命や事件に對しては父の如く心配する、といふ意見を述べてゐるのは誤謬である。』 ラント・アレ のだが、その一節「死者に對する態度」の中に次の如く述べてゐる。『主として余の蒐めた材料から次 ことは、 の結論を得る。 この 未開 學說 實に奇怪な事であつて、爲めに最初は信じ難い事であつた。 人にこれらの解釋を附することを一致して認めてゐる。 の前提として、大切なる家族の一人がその死の瞬間と共に悪魔になり、遺族は彼から敵意 1 Grant Allenが、死者の惡意は通常他人に對してのみに向けられ、其の子孫や眷族の 死者は友人としてよりも却つて屢々敵として見做される。故にジェボンス Jevonsやグ ウェ 然し殆んど總ての ス ター 7 1 ク は 其 權威 0 著 ある著者 道德觀 といふ

証 ウェスターマーク同上書、第二卷四二四卷。本書の註や後章に於て、多くの確證となるべき甚だ特徴 黑人族は、 の死後その本質を變じて、その愛人であった者にさへも悪意を持つに至る」と。 のある例を擧げてゐる。例へば、マオリ族の信じてゐる事は、『最も愛された且つ最も近い親戚でもそ 如何なる死者でも永い間惡意を持つて居り、そして近親の程度の近いほど恐怖 中央エキスモー人は、死者は初めの間は浮ばれないで、病氣や死や其他の災害を撤 オーストラリア の程度も深

ると ゆ 特 開 を連 惡靈となつて殺した者を追及する被殺者とか、 或 を生者と死者との關係 る死者は元來吸血鬼であつて、生ける者に惡意を懷き、これを害し、其の生命を奪はんと努めて に怨恨を懐くべき權利を有する者の範圍に限定されて來た。しかし乍らクラ の追跡を避ける事は出來ない。それ故に好んで死者を島に埋め、川の向う岸に持つて行く。此 人に クラインパウル あの世(彼岸)といふ言葉は此 れてゆ は 死 要するに初めて惡害とい とは くとい 單 ふ信念になる。 に死者といふ意 R. Kleinpaul はその印象深き著書の中で、文明民族に於ける書の靈魂信者の遺物 の説明に利用してゐる。 虚から發したものである。死者 味である。生者は自分と死者との間 死者は人を殺す。 ふ概念を與 又は希望を満たさず 彼に從へば、究極 へたものは死屍であ 今日では 屍體 0 カン には死者は血 思意 ると。 に死んで行つた花嫁 ら死とい に水をもつて隔てないうち は其後に至つて緩 ふ事が考 インパ に渇 して生きてゐる者 ウル ~ られ とか によれ 和 され 0 るが、 如 の世 ば は 凡 未 死

に彼等は死者を悪魔にするか。ウスターマークの説によれば此の問題は容易に答へられる。 我 させる。原始人が嘗て愛してゐた死者に斯かる情緒の變化を起したのは、果して 20 の最 も深く愛する者達が 死 後惡魔に變るとい ふ信 念は、明 カン K 我 2 をし て更に複雑なる問題 何 K 基 < かっ 何故 を

第二章

タプー

及び感情の雙存性

故に 歸 して感ぜられるのである。」 は人の受くべき最悪な災難だと普通考へられてゐたので、死者等は自分の運命に對して極めて不平で んで、嘗て仲間であつたその遺族と一緒にならうとしてゐるのである。斯くして、亡靈は生者と再び あると考 緒にならむが爲めに、疾病を以て生者を殺さうとしてゐる事を我々は了解できよう……・亡靈に ゐる悪意の今一つの説明は、亡靈に對する本能的恐怖であつて、この恐怖は死 へる。 太古人は、死は暴力であれ魔術であれ、鬼に角殺戮によつてのみ起ると信じてわ 更に亡襲は生者を羨 の恐怖の結果と

我 2 の神經症狀の研究はウェスターマークの説明を含んでゐるが、更に一歩進んだ完全なものを指

接否定してみても、この呵責を終息せしむるには何等の効果もない。この呵責は哀悼の病的 責の念に襲は つて、時を經るに從つて漸次緩和されてゆく性質のものである。斯かる疾病の精神分析研究はこの惱 ふ責任に對する疑問である。彼女は看護せる時に示した注意を追憶しても又は自己の信ずる罪感を直 妻が その夫を失ひ、又は娘がその母を失ふ時に、 れる。これ は彼女が不注意又は怠慢の爲に愛する人を死に至らしめたのでは この生存者が屢々 所謂 「强迫 的 悔悟」 と稱する呵 表現であ

質は、

K

高

S

程

度

0

この

本

源

的

感情雙存

性

を示

して

ねる。

常に或る 實 は、 願望した事 責任を有 る。 みに對する隱されたる原因を明かにする。 に之は 期待 然し乍ら、 或る特殊 しても無効であることを我々は認めてゐる。 この し得ざる處 强度を以て存在する。 人類 したり又 願望が强烈ならば猶早く死を齎らせたものである。呵責は今や愛する人の死を、 に對する反應として生じたものである。深き愛の蔭に意識されずして隱 阊 0 の人 ち 非常 感情雙存性 彼 に對して熱烈なる感情 女自らの は實際 10 に深い傾向を持つてゐる。 現 礼 に不注意であつた譯では るのであ 自覺せざる願望であ 0 歷史的 常態の場合には る。 の場合であり、 我 的結 なが この强迫 合の 屢 それは我 我 る。 存 及 ない。 强迫悔悟が主 々が叙述せ タブー 初 この す 的悔悟を或意味に於て尤もな事であつて、 型で る殆んど總ての 願 それ 々が最も深く愛するものに對 問問 ある。 望は る如き强迫的 は彼女の心 との 死 張する如く哀悼者は實際に死 總て 0 比較として擧げ 到 0 場合に認め 來 人 に就 0 0 內 悔悟を生ずる程 性格 10 S T 或 中 られ は 物 た强迫 心 不 が れてゐるこの敵意 るも 快に あ 2 つたか 一神經症 0 VC 0 は 即我 雙存 感じな は C に對す 至 らであ 上らな の素 性 2 カン る

必要とを説 我 2 斯 明する事 くして新 が出 い亡靈であると假定された惡魔 來る。 原始種族の感情生活の中に、精神分析の結果强迫神經症 2 K 为 ブ 1 規則 IC よつて之に に悩む 對する 人に認 防 0

14

プ

1

及び感情の雙存性

めら 35 間 對象即ち て感ず T る。 K る。 敵意 中 擁護作用 彼等に る 敵意 斯 在する敵意 者 らず る此 ふ事 る ある悪魔 < して 死者に轉移す 如 0 0 でき斯 此 對し ふ事 を 3 を投出作用 0 0 敵意 理 ブ 我 死であるとすれば、 感情 に對 に對 1 解することは かる雙存 2 て之を向け は否定するであらう。 は、 8 は 亦、 此 する防禦手段として一部分假裝された處の制限を守る事、 0 する同様な反應は、 反對 原始 處 る事によつて爲される。 Projektion と呼ぶ。遺族 性 K 死者に對する意識 る 一の高い程度を假定する事 再 の擁懲的 人の場合に 難く び 0 である。 タブーは雙存 ない。 これを最も怖る」人は死者の親近者であり、 の悟悔 け は 幸に 異 悲しむべき死別の起つた後、 れども今は死 然し乍ら死 つた經 的 的 哀悼 性感情 性質は、 してこれ 我々は常態及び病的精 路 は愛する死者に と無意識 を取 が出來るならば、 に就いて満 的 恐怖 態 から 者 の襲 るい 度 2 を感ず の投 的 0 即ち 滿足 は遺族 土 足 壤 出 對して これ との 作用 0 VC ること、 一發芽し 形 K 此處に 神經症 爭 對 神 K によつて完全 を取り、 性活 對す 假に 鬪 してこの たも 自ら禁欲 力 も敵意 浴者の の何 る防 必然的に 5 無意 最も愛する遺族である 生ず 等によつて顯 のだと認め 强迫呵 n 敵意を有 禦 的 を强ふるこ K K 識 る。 法 防 衝 3 存 は、 K 於 禦さ 責 若 動 廛 在 するで を抱 敵意 て苦痛 0 る事 2 れて 現 表 2 は 哀 面 から n n S あら て來 T K が亡 出 わ 悼 る 及 る 3 此 於 來 期

は明かである。

事を知つ は自 一表すると同 己防 經症 た。 禦手段としての動 狀の場合と同じくタブー 即ち死者 時に又彼等が隱さむと欲するもの、即ち死者に對する敵意を表してゐる。此 は全く防禦力を失つて 機となつてゐる。 の規則は又相反する二つの感情を示してゐる。 我々は ある。 これ タブー は 死者 0 規定 K 對 の一 して 部 有する敵意を滿 は 誘 惑 0 恐怖 ダブーの制限 とし 足 世 7 0 敵意 理 しめむ は哀悼 解 心は今 する

する誘惑と云

は

ればならぬ。そしてこの誘惑は禁制によつて抑制されるのであ

る。

開 親 死 2 兄弟姉 K 0 然し乍らウェ 人とが、 間 對する無意識 K, 妹 總て死に對して同一の態度を持つてゐる事に興味を感ずるであらう。 何等 の如き親近者の死に闘する夢の原因 スターマークが、野蟹人の概念の中に暴力によつて殺されたものと、自然に齎された死 の差別 の考 を認めてゐない へは矢張り殺人と認めてゐる。 のは正しい。 と意味 他 とに 卽ち人は惡者によつて呪ひ殺される。 の章に於て示す如く(次章を参照すべ 興味を有するものは、 夢みた者と子供 誰で と未 も兩

死者 5 見えるがこれを n 我 以 0 K はさ 上の タブ きに 因 1 を、 子に分解できぬ最後のものではないのである。 悪魔 解 惡魔 く事 の恐怖 は難 に代 事でない。 つ によつてタブーの性 た死者 0 我 鰋 K 2 は悪 對する恐怖 質を説明せるヴン 魔を認めた事 に還元す 我々は云はば死者に對 は事實 る説 トの概念を非難した。 6 明 あ K る。 同意した。 併 して 之は して遺族のもつ n は 然か 矛盾 心 理 趣 のや も同時に から うに 更 敵 K

第二章

タブ

1

及び感情の雙存性

意の投 出されたも のであることを認める事によつて、惡魔を認めたのである。

され、 ば カン 爭闘 が起 くなり、 h S の死を欲 と欲 る ら加へられた被害を宥す時のやう 起 死者に對する重復恐怖即ち愛と憎みは、我々が十分基礎あるものとして考慮したものであるが、 卽ち 2 ム特殊なる精神機制によつて行はれる。この無自覺の敵意に就いては我々は無知であり且 は敵意と愛との 6 他 世 ねば た當時、 彼等 我々は却つて死者に哀悼するものとなる。 0 82 する處の惡魔と化すのである。 者 8 ならぬ。 0 は内部より に移さられるものである。 一は哀悼となり一は滿足となつて表現される。 であるが、 形 そして兩者間 に於け の壓迫か これ る は が如き意識的 らは逃 我 0 一つ、 K なも の内界 遺族 れたのであるが、 斯くして死なした事に就 ので 卽ち敵意は全部 はそれ故に此 0 の差異を自覺 ある。 知覺か 然し乍ら奇怪にも死者は我 この 争闘 ら外界に投出され、 岩し それは外界か 世 の悪意を持つ敵 L くは これ の過程 むる事 いて喜 ら相 大部分が無意識なる は普通精神分析で投出作用と呼 は ら來る惱みに ぶものは遺族 反せるの二つの感情間 出 に對 その結果我 來 な 々の不幸を喜び、 して防禦せ S 0 取換 恰も たる我 太 自 が故 身 我 ねばならな られたの かい 72 K に争闘 T 6 つ知ら が 愛人 この 我 は 死 な K

死者を悪意ある敵と爲す處の此の投出作用は、 遺族は猶まだ記憶に残つて居り且つ恨まれてゐる死

者の眞實の敵意、 K 0 るのである。 て無意識的敵意の 死亡の際は、 K に愛されて且つ憎まれてゐる人が死んだ時には、 我 K 的 々は、 なつて 0 易 哀悼は 根原 他方では敵意が純なる滿足を見出さうとする事に堪へられなくなる。 構 原因してゐることは否定できない。 これらの最愛してゐるものに對する敵愾心は終世潜伏してゐたのである。 成物によりても直接又は關接 絕えず働いてゐて而して實際に驅使せる動機として、無意識の敵意を除外しては說明でき 2 を説明できる程簡單なものではない。 喪期の終りに於て争闘はその强さを失ひ、爲に死者のタブーも薄弱となり又忘却される 死者に對して是認されるやうな怨恨を思出すには最も適當の機會とは云へまい。 る。 この傾向 即ち生前の薄情や事横や不法其他最も親密な間柄にあつても尚背景となつてゐるも 抑壓が齎される。 が然し、 が强められる事から生じたもので、一方では潜伏せる敵意に對して我慢 この過失が敵意を起させるに至らなかつたならば効果はなか そし にも意識 て悪魔 然し乍らこの過程は此處に述べた事實だけで、 の膺懲に對する恐怖の表象である處 的になる事 死者のこの過失は確 斯様な事は不可能となり、從つて争闘 は避けられ てねたの かに遺族 斯くして投出作用 で に敵意を起 即ちそれは あ の儀式 る。 ららう。 が形 投出 が益强烈と 然し乍ら させ 如 成 によつ 何 それ故 る K され なる 一部 よる

第二章 タブー及び感情の雙存性

IC

至る。

匹

我 分言 2 爲め は非常に有益 に、 重要となれる二三の觀察を加 なる死者タブー の發生する基礎を説明 ふる機會を失つて したが、 は な 兹に一 6 82 般にタブー とい ふ事を理 解

未だ十 る)。と 響として認めて 界に投出 れるものである。 しろ外界から注がれる刺戟に對して向けられてゐた。 感情 死 者 分に n る。 的 のタブー させ は恐らく次 衝突を解除 確 然し投出 その結果、 てい 知できない ゐる無數 に於ける無意識 外 內部知覺 界 は 世 の事實と關 0 特 な 形成 普通 が 條 K 0 過程 件 爲 の外界投出 K 祭 K 我 0 係して 使用 用 下 中 2 的敵意を惡魔 0 の外 目 0 ひて に、 的 3 ゐよう。即ち元來注意の作用は本原的 觀念的 れて 界 例に過ぎぬ ねる。(斯様なも は、 K 出 K 原始的 一來た 對 2 感情的 する觀念を形造る上に大なる役割を有 る。 に投出する事は、 0 で 神經症を發する精 の機制である。 のである。 はなくして、 そして精神界 0 程 は の内 元 來 部 以上の例 原始· は 知覺でさへ 何等 內 それは例 の過程 人の精 界 神 狀態 K 0 によつては、 残 争 も恰度 によつて苦樂感を受くるの 圖 6 0 神 ば我 生活 は ねば 多 0 內部 なき 數 なら IC Fi. K の構成上に大なる影 場合に 投出 ではなくして、 官 して 0 6 ぬ筈 Fi. 器 官器 知 る 樣 の機 る。 覺 於て 0 0 8 0 目 制 0 知覺に 8 0 如 我 的 は く外 示さ を果 6 处 あ は

部知覺を外界へ投出せしめて、外界の心象を展開してゐた。新く展開された心象は、今や我々 達するに なる意識的知覺を以て、心的作用に翻譯せねばならぬのである。 みであつ 至り、 たとい ふ事實である。言語代表の感覺的殘物は、 初めて内部の過程 が知覺できるものとなった。 內側 斯 の過程と結合 かる發達 の起 して抽象觀念の言語 る以前 は、 原 始 の强力 人は が發 內

も無意識 あらゆ 0 我 性質を確 處 構 太 0 野蠻人が彼等自ら を再 原 成であると云 る行動 始 の行動とである。 び神經症状に對面させるのである。現在の處、夢の內容の仕上げは、總てのこれら かめねばならない。 人の宇宙觀となつた組 に對して二つ ひ度い。 の悪意 猶我 の根源を忘れてはなら の衝動を悪魔として投出 そしてこれらの宇宙觀の構成を分析する事 文 織 は宇宙觀 0 部分である。 の構 成時代 かっ それ故 世 それは卽ち組織的行動と、 の初 る事は、我 期に當つては、 我 70 は 斯 A が次にア 力 る字宙 に依つて見出す處の 意識によつて判斷されたる 觀を創 ニミズ 實際的 4 3 として論議 に至っ であつて然か た精 支持點は の宇宙觀 神 的

ES. 原始人の投出産物は、恰度詩人が自身からその敵意衝動を別個な分身として投出する處の人格化に類

ヴン トは 五多 神 話では到る處でその力を惡魔に歸してゐるが、 その力の中に主となってゐるもの

第二章

以

70

ー及び感情の雙存性

恨 目 する記憶と期待 が影響を及ぼ 成を發生させた。 は惡意である。 点は弱 的を果して先祖 くこれに裏書きするものはない。 惡魔 人類 められ、 が更に發達するに從ひ、 の概念はすべて死者に對する極めて重要なる關係から轉來して來たものであることは疑 して その結果諸民族 從つて悪魔 とを剝奪する事を行 即ち る として祭ら るとい 悪魔や靈に ふ事 の恐怖 机 の信 は 對する恐怖 此 災害に も緩められ 哀悼 惡魔 の關 仰に於ては惡靈の方が善靈よりも明かにより古代のも ふものである。 際 は 係 は常に最近 極 K L るので めて明 及び 伏在する雙存性は同じ根處 て救を求めら 祖 ある。 先崇拜である。 かなる精神作用を行ふも の死者 此の作用が終了すると、 n 最初恐れられてゐ の靈であると考 るに 至る。 惡魔 0 から二つ 信 ~ 悲哀やそれに 念の た此 のである。 られて 成 0 の靈は、 立 相 る る 反 に當つては 即ち とい す 今は 附隨する悔 る精 のである」 死 مئ 友情的 者 事 神 ひな K 15 哀 的 阔 悼 構

- 註 (一)「神話と宗教」第二卷一二九頁。
- 註 に叙述せる「性的幽靈」 親であることを暴露するに困難でない。 幽靈恐怖に悩んでゐる、 ゐる。但し父は亡くなつてゐた。 を参照せよ。 或は小兒時代にそれを惱んだ神經症患者を分析すると、 それには、 これに関しては 幽靈の正體は兩親とは別の性的に愛した人になって P, Häberlin の「性問題、 その 幽霞の 九二 年二月」 Œ. 立體は兩

數代に亘つて遺族が死者に對する關係を調査するならば、その變存性は非常に弱められて來た觀の

餘儀

なく拂

は

せら

礼

る

ので

あ

る。

質を 同 存性 L た 3 时 は 壓して置く事 あ たてと) がが神 時 K 精 憐 る 一質して來たも 事 に、 の頽廢と共に雙存性争闘の互譲として現はる 至 神分析 經 は否めない。我々は死者に對する無意識的であるが猶證明し得べき敵意を特に努力せずとも抑 神衝動には、 0 それか が齎 た 症 情 患者 力 によると、 かい ずは容易 は 5 創 ら生す 世 は彼等 狼 兹 5 のと云ひ得 0 現代の文化人のうちに見出さるゝものよりも高度の雙存性を持つてゐた。この雙 K K 机 如 古代の雙存性感情であることが判 るタブーを再生すべく强ひられてゐ 論ずる暇が く現 出 の愛するもの」死に對 如 來 何 n る。 よう。 7 なる程度迄 以前 ない。 死者 その償ひとして、文化 K は滿 K 素質 然しこの例 鞭打つ勿れ」De mortuis 足された憎みと苦痛なる愛とが相 して、 の變化と家庭 强迫苛責に襲はれる事によりて哀悼を濁す。 は 、タブーも漸次に消滅したのである。 この 次 の問題 る。 の要求に従つて最も多大な る神經症患者は、 的 如 關 何 係 に到達することが出 やうにこの變化 の實際的 nil nisi 向 隔 bene, 互に争 上とが雙存性 世遺傳として太古 雙存 と要 って 來 る精神 る。 性 求して 2 原始 感 の弱 た處 的 情 努力を 葛藤と 人が有 を 8 の素 弱 6 これ 8 n

第二章 タブー及び感情の雙存性

た

3

面

倒

な

る報告を追

憶する。タブーなる語には元來、

に我

々はタブーな

る言語の重複意味

即ち神聖と不淨

(前

章参

肥)

に闘して、

ザ

2

1

から

我

2

K

與

神聖にして不淨であるといふ意味は持つて居

るも

0

T

あ

7

らず と不 浄と 示して 却 0 0 て觸 ねるものを意味したとい る。 兩 域 n K て 原始的 は ならぬやうな悪魔的のものを表したのである。 致點があつて、 ふ事が想像されてゐる。 それが此後 に至り分化せられたるものであ 然し乍らこの持續 故に 一兩極端 せる共通性質 の概念 る事を證 K 共通 は、 世 明す 神 る性

で表現 を僅 但 研 卽 的確 それ 究に ち なは的 n これ タブ 力》 B なる ic 0 することが よれば、 一發音修 5 I 確なる雙存性 反 は 1 の言 タブ 0 なる語 して 禁制 一言 我 IE 1 薬の意味は、 後 な は、 2 ro は感情の雙存性の結果として解釋で 0 る語 K よつて、 の中に嘗て相反する意味を含んだ處の多くの斯か それ自 至 及びこの雙存性 研究は、 つて出 0 加 元來 く的 それ自體 らが雙存 來 タブー 一語 確 で 的言語 なる語 に結付い 同 の基礎の上に成立する總てのものを容易に説明し得ることであ に於て、我 じやうではな けられてゐて二つの である。この言語を補はむが爲 に屬せる重複 太 0 廣 きる事 5 汎 分言 K の意味は最初より 10 亙る研究の を云ひ添 ニつ 反對意を示し 0 る言葉のあつた事 1 結果發 相 たい 反 0 存在して す 0 我 見 たもの で る意味を有 世 及 あ るも の附 る。 2 を、 ので 最古 を知 ること、 したい 51 ず あること、 る原 の言語 個 0 言語 始

註 (一) アベル Abel の「原始語の反對意味」Gegensinn der Urworte に對する余の批評參照、精神分析的分 る。

は、短時間の意味にも長時間の意味にもとれる語である。 び精神病理學的研究年報」第二卷一九一〇年(全集第十卷)。 譯者日、日本に於ても「暫らく」の意味

從ひ、 した關係に は、捉へ得る歴史的變化が秘されてゐることを後章に於て知る事が出來る。卽ちこの語は最初、 る感情的雙存性によつて示された的確なる對人關係と結合してゐたのであるが、其後それが他 然しタブ その後自體及びそれに類する語が辭書の中 まで延長されるに至つたものである事を容易に知ることが ーなる語は異なつた運命に出逢つた。 それは、 から無くなつた。 その示してゐる雙存性の重要さが減ずるに 恐らくはこの概念の運命 出來よう。 0 の類似 裹 大な K

である。世人は概念の延長なしに、 我 太 の論 に誤りなくんば、 タブ ーの解釋は良心の性質及び成立 タブーの違反後に於けるタブー良心とタブー罪感意識を語り得 に對 しても一條の光明を投ずるもの

タブー良心は恐らく良心の現象の最古の形式であらう。

0 良心」Gewissen に屬する。 その意味は幾多の民族 とは然らば何であるか。 の言葉に於て意識といふ意味と殆んど區別されてゐないものであ この言語が證據立つる如く、最も確實に知られて ねるも

良心とは 我々の内に形成される一定の願望衝動を取捨する處の內部知覺である。然しその强みは、

0 力 非難を正當と認めなければならぬ。 るも 2 由 タブー 0 來 0 取捨を何等他のものに據らずして、それ自身で確實に出來るといふ事である。これが 0 は 不 は良心の命令であつて、之を犯せば恐ろしき罪の感が生じる。その罪の感の自明 2 n 罪 明 IC のこと」同 の意識 一對して の場合で、 は論據を要しないと思ふ。 門じである。 即ち我 未開人のタブーに對する態度はこれと同じ性質をもつてゐる。 々が一定の願望衝動を充す 誰でも良心を有する者ならば爲したる行爲の 處の行爲を、 內部 的 に否 認す 更に 明瞭な る場合 否 認 卽 P

至 これと平行する與味深き事は、タブーの罪惡意識は、 ずして且つ思はずして、否、實に意識又は意志に反して犯したものとしても消滅されない。 それが爲めに何等減少されるものではない。且つ又ギリシャ神話の中で、 知らずして違反を爲しても(前述の例を參照)、 I ヂ ポスの罪は、

關 良心の働きが、 係から生じ、 從つて恐らく良心も亦、 强制 んだ幾多 的 に支配する他方から抑壓されてゐるとい 0 無意識の中に待伏せてゐる誘惑に對する反應徵候として現はれること、 事柄は、 且つタブー及び强迫神經症に該當する條件、 2 感情 の結論 の雙存性の基礎の上に、 に一致してゐる。第一に、强迫 ふ條件の下に生ずる。我々が その雙存性の固 即ち對立せるもの 神經症 患者 着 してゐる處の の性質 7 神經症 方は の中 無意識 K 及び疾病の嵩 の分析によつ 定せ 苦痛 る對人 で あつ なる

七四

見す 0 解決 ると共に罪の意識が最高度に上騰することである。若し我 る事が は 個 江 な 0 カン 神經症患者に就いて得られたのであるが、 7 たならば、 至くこれを發見する途を全然持 民族についても同様の解決を齎し得ると信 たな 々が强迫症によつて罪の意識の由 力 つたと敢 へて 云ひ 得 る。 2 一來を發 0 問 題

雪

る。

なく る。 特質で それ 我 ふことである。卽ち拒否の動機がそれである。 「良心恐怖症」として呼ば 2 K は 就いて想起される事は、 罪の意識は杞憂の性質を多分に持つてゐる事を注目せざるを得ない。 神 經 症 0 心 理 學 ic 於て、 れ得 罪の意識に於ても亦何 願望 るものである。 衝 動 が抑壓され しか この知られないものに一致するものは罪 る時、 し恐怖 か知られないもの及び無意識の その はそ IJ 0 下上上 源泉を無意識 1 は 杞憂 それは若へるまでも K に有するものであ 15 す も 3 事 の意識の 0 力 を學ん ある

か 以 的 若し らで 1 の渇望の の證明を要さぬ事であると考へられる。 ある。 马 流 1 即ち 机 が 主 が横はつてゐるとい 明 とし カン に禁制 て禁制 され として表現 るも ふ事 のは、 は、 され 何となれば、 如何なる場合でも、 全く自明の るものであるとするならば、 事であり、 渇望の存 渇望の對象となるべきも 神經 しない處には禁制 症 との その 比較に タブ 1 よ 10 0 つて 根柢 亦 のでなくて 必 一要が 何等それ K は 積 極

第

章

及

70

1

及び感情の雙存

性

ると。

はなら K とする T. はさうで 次のやうに主張したいのである。 聽 5 死者を虐待する事等々は、 ねっ 为言 T 如き誘惑は聊か はないらしい。 ゐると信ずるやうな場合に、<br /> この尤もらし しか も感ぜず、 い説を野蠻人に當て箝めるならば、 もそれを最も著しい 彼等にとつては最强の誘惑であると結論 これ 且 0 この説を考慮した時 斯 らの命令の一つ例 力 る違反に對しては嫌忌より外には何等感じない 矛盾として感ず である。 へば「汝、殺人する勿れ」の 王様や僧正を殺すると、骨肉 るのは、 故に 我 我 世 K は ねば K 絕 水 對 良 ならぬ。 的 心の聲 0 命 確 令を を最 實性 相姦を犯 然し乍ら實 \$ をも 犯さむ T 明 瞭

係 B 良心 のままで置か は消失する。 1 並 0 75 此 K の言 我 に對 n それ故にこの問 々の道徳的禁制 ね して、 我 々は彼 1 7 題 K 對 の要求する意義を認め 他方では良心の存在は不 しては精神分析的觀點を適用 るならば、一方で 可解になり、良心・タブー せざる限り、 は禁 その解釋 制 は不 用 ·神經症 は現 10 な 在 の狀 0 閣

能

ば

なら

为

0

あ

場合でも精神作用を現すといふ事を考慮の中に入れるならば、更に又一定の神經症患者の强迫儀式中 とする誘惑が我 併 若 なの 我 内にも想像以 H が精 神 分析 上に强烈に頻繁に存するとい によつてー 健康者の夢で ふ事、 見出 され 及び假令それ た事 質、 が意識 即ち他 に感 人を殺さむ

解

を有

+

る

力》

知るこ

が

出

來よう。

及

グブー を

及び感情の雙存在

き去 IC 現 そ 係 處 3 ある 1 る殺 寸 10 暗 n から K K 殺 2 異樣 索 限 神 む 處 5 0 A 人 IC から つて n 過 鄉 0 K 0 無意識 た處 渴望 强き 存 K つてゐたも ふことは、 ろ殺 程 は 苦 見 起 その は、 性 な つって 0 衝動 ね 關 が A 意識 陰に ば 或 V 過 衝 事 係 ねる 0 なら 程 る 動 雷 に對する安全法と自己膺懲法とを認めるならば、 0 て 0 注 渴 更 世 根 無 0 K かいい とは あ 非 る精 K 意識 82 目 本的 對 望がなけ 3 處 破 す 廣 す 轉移 为 塘 云 特 る 0 ~ 神 V K 後 き自 關 雙存 性 生活 徵 存 ~ と非修 ない 2 0 0 係 n として擧 すること、 機 時 性 ば 0 由 K 代 制 於て 暗 0 視野を擴 狀 を享樂して ならぬし \$ それ E 態 によつて、 を 關 性 知 げ とし 綿密 係 は 且 0 机 6 全 大し、 て説 つ 10 お蔭で、 3 礼 は 移さ K く別 ねるので 過 たる タブ 新 我女 追 明 た 定求す 更に 礼 8 3 1 なる價値 0 とは全然一 それ に表 る 場所 0 n 如此 れば、 事 あ 多く K IE. が が適 現 當 道德的 る。 卽 力 出 され 6 0 ち積 を得 視 無意識 致するものでなく、 解決 來 合 起 され それが文化 る 禁制 して た て蘇 b 極 個 得 然らば前に提出 のであ を可能ならしめ 的 るととを認 ねた處 渴 所 る 的 易 つて來るで 心理 K 8 衝 望 の發達に る。 轉じて ので、 動 0 0 壁 は、 潮 古 總てこれ 流 8 的 來 それ 5 本 るで あらう。 は K 時代 却 た した説 如 死 る。 無 は 何 0 が 0 あ 决 は らの であ 表現 て後者 無 別 らう して不 K 力上 從 意識 、「禁制 重 5 的 0 大なる理 4 る。 され つ 0 人

K

は拔

た箇

中

陽

に於け

\$

6

で斯

カン

存

用

0

な

その

更に

0

は

單 表

最早

B

ブ

1

0

形

で

は

現

れなくなつ

たの

で

ある

七八

とを 的禁制 n 否定するも 6 0 とが 明 本質的 ので 0 終末 は ない。 に同 に、 後の 基本 であ 研 ると主 究の準備となるべき注意を忘れずに附加したい。假令タブ となれる雙存 一張され るに 性 0 しろ、 關 係 に於け 我 及 る變化 は 兩 者 が 0 唯 間 0 0 心 理學 原因 となつて、 的 相 違 0 存す 1 禁制 禁制 3

され 2 あ タブ 3 我 が K は 1 る 併 0 タブー現 女口 L タブー き文化的 象 は の分析的觀察に於て、これ 所產 决 して神經 との 本質的差異が認められ 症 で は なくして一つの は强迫 るか、 神經症と一致するとい 社 會 とい 的 構 る事 成物 6 を證明すべ ある。 ふ證 それ き問 明をして來 で、 題 から 何 處 我 たも K 2 市市 K 負 經 症 は

死 故 は 0 7 場 不 旺 10 を以て罰せ 膺懲 的 處 神 合は之と異 經症患者 確だが、 K 余は が來るのを恐れるのではなくして、 5 再び個 分析 つて れる は恰ら他愛的 2 事 及 によると患者 の事 る。 を恐 れて 20 實 を自分の であるかの ねる。 場合患者 に非常 出發點としよう。 2 に近 は彼 如く振舞 0 罰 他 いい K は、 禁斷さ の人に タブ 3 且 0 然るに原始種族は自愛的 親 來るのを怖 n 1 しい を 原始人は た或物を 犯 人で L たも タブ れるのである。 犯さうとする あることが容易 0 を 1 限り の違 反に對 脅 の如き觀を持つ。 威す に當つて、 との他 K 認め る。 して 然る 6 重 0 自 病 人とは普通 岩 身 VC 强 K しくは 迫 症

る

5 說 就 そ 同 人 惑、 1 樣 明 は 事 卽 す 7 違 な 7 を立 犯罪 その 總て 反者 不 ち る 同 敬行爲 惠 B の順 が自 證す 行 は が 者 ブ 容 脅 爲 1 0 一動的 有す を 堂 易である。 威 0 0 遂行 が 成 感 3 に應報 果を奪 る禁斷された衝動と同じものが、 同 染 れ す じ仲間 力 彼等自 る機 とい それ を加 は ふ事 會 n K へら 龙 起 は實 身 ね 與 ばば る 0 6 れない ある。 なら K 例 手 ^ る。これは實際 相 0 によつて 感 83 違 若し 時 ない。 染性 然しこの に限り、 刑罰 何 K 故に 人で 就 を加 S 人間 も抑壓 群 この 罰 7 この誘惑を壓 衆 は 0 ~ 0 屢 恐 むと急ぐので 感情 犯罪を應報せんとする總ての社會人に存在 作 され 怖 K 礼 執行 7 から る罰則 未開 あ 7 者自 迫 る る。 人の間 世 る 0 ある。 む 願 5 2 根 贖罪 望を から 0 本義 に爲め 例 に目醒めて、 この 行 滿 2 0 足す 爲 に、 は とい 模 -つを爲 斯 る 致 做 ふ名義 事 世 動 く羨望され が出 この t 作 0 來た 違 0 機 る 下に 反に 制 誘 を

命 n を ば に闘する 精 心即ち 自 如 神 何 分析 身 VC 0 病當 して 爲 は此 0 K 0 時 は 處 あつ VC 明 何 に信者 於て L 等 たっ 得 0 は、 恐 が常 3 其の後 カン れを 罰 に唱 精 懷 0 脅 K 神 カン ~ 威 る 至つて死の恐怖は他の愛する人に轉移され 分析 すっ して、 は 本人に 的 我 研 20 愛人 總て 究 カン は こ、この の爲 は哀 ムつて K 九 氣 怖 る なる異人で 高 た。 れる さは 總て とい -次 の場合 あるし 3. 的 神 0 經 1 症 K 0 於 患者 で た 7 ふ意味を確 は 0 脅 0 な みで 威 豫 Vo 想 は 事 ある。 外 本 を 人自 VC 證 氣高 明 身 す 0 假 性 生

定は れたる の行 動 である。 は を社 斯 或行為に 愛する は常に 爲を遂行する事 くして むしろ複 一個的 神 經 禁制 結 症 と呼 單 付 雜 我 K 0 VC 對 形 本質として力説 ぶならば、 々が性的對象とは認められざる、 いて居り、その行為は轉移により普通愛する人に對する敵意と置換 す 成 て 0 の根柢に横はつてゐるのである。 基礎 る 3 は 本來の 死 る K 0 報 これ 横 我 死 は V 50 れる を以て脅威される。 々は完全に理 0 すること 願望 反對 社 會 は、 的 0 か 要素 態度、 彼 出 來 自 解できる よう。 身 の撤 他の人に對する思遣りによつて決定される感情的 即ち無情なる我利心の補償をして 0 然し乍ら過程は 回 死 これ 0 されたも の恐怖で置換 で ある。 は禁制によつて抑壓されて居り、 のは、 即ち愛人に對する これで止まらずして更に 其後超 られ る。 過 補償 神經 惡意 ねる 症 によつて蔽 られる。そ 0 情 に過ぎ その禁制 進 死 普 して此 0 Ch ない 他 んで 愛 願 10 性 衝 0

常 形 立 礼 た處 K K ち入ることを止め、他の一例によつて神經症 性 於て n の原動力は性的根據を有するものとしてゐる。 的 6 接觸 は、 0 社 神經 會 0 禁 的 症患者 衝動 制 10 關 0 根 係 0 接觸 原 妙 にそれ る。 恐 怖 精 症 神 から délire 人類 分 析 0 0 證 de 他 の第二の特質を述べようと思ふ。 崩す 0 toucher V 根 3 本 タブー 處 的 で 衝 は、 動 の場合には禁斷された接觸は單 非 常 に對する關係 VC 般 類似 K 神經 して 症 ねる。 K 0 K 於て タブー 5 事實 ては、 歪 はその 8 2 5 これ 0 K n 神 性的意 轉 經 K れる 移 症 深 2 は

眼 である 的 九 接觸せるもの る事 因子となる。 て監視 を意味 するのみならず、 に觸れ し、 するであらう。斯くして性的衝動要素が社會的衝動要素 然し社會的衝動 及び即位 る事が禁制されるならば、 更に の際 般的 は自我的要素と性的要素との結合によって自ら に彼は肉體的 即ち 攻擊、 に虐待 獲得、 是と同一の衝動が他の場合に於て酋長に對 する 主張とい (前章を見よ) ふ事も意味する。 事 にい に現は 優越することが 特殊 n 若し酋長又は る が、 の形を作 神 同 經、 樣 して猜疑 症の決定 つた に禁制 0 0 K

經症 心 1 理學の と强 迫症との比較のこの一例によって、既に各種の神經症と文化の所産物との關係、 研究 が 如如 何 なる點 に於て文化發展 0 理 解 に重要 なる かっ で明 5 力 K 世 6 32 たの 及び神

强迫 析 K 有し、又他の意味に於てこの所産の歪められた形として現れる。 する事 社會 解 神經 决 から L 症は或意味に於て藝術、 K 創り上げたものを、 て見ると、 症は宗教の戯畫、妄想症の妄覺は哲學 よつて、 性的 神經 人根原 症は非社會的産 神經 の動因が、 宗教、 症は私的手段によってこれを遂げむとし 哲學等の如き偉大なる社會的所產と驚くべき且つ深き 此の衝動の決定要素となる事を知 物であるとい の戲畫と敢へて云ひ得るだらう。 ふ事質にまで辿り 即ちヒステリーは藝術的創造の戲畫、 得 つた。 T られる。 ある。 然るに之に相當する 集合的 神經症 此 の歪 努力 0 衝動を分 を窮極的 致點を 1

第二章

ター

及び感情の雙存在

私事である。

求が 文化 2示す 0 創造 如 き仕方で は、我利 は 的 及 75 人類を結束せし 5性的 分子結合 む か る事 5 生ず ずは不 る社 可 能 會 K 的 見 衝 える。 動 K 歸 卽 L 得る。 为 性 的 滿足 性的 は 必要は 先づ第 自 三保存 \_ VC 個 の要

つて 發生 傾 創設され 向 的 かっ に考 6 生 た制度によつて支配されてゐる。 じたも ~ 和 神經 0 0 ある。 症症の非 神經 元社會性 症 温患者が は、不満足なる 回 それ故現實か 一選せ むとす 現 審 る か ら逃避する事は、 2 ら快感的 0 現 置 世 空 界 想 は 0 世 同時に 人類 界 VC

遁れむとする自發

0

社

會

と人類

人類

かの

仲間

かい VC よ

# アニミズム、魔術、及び念慮の全能

問題を取扱はむと試る論文に於ては、最も痛切に感ずるものである。 に對しその研究中に於て考慮さるべき暗示に過ぎない。この缺陷は、アニミズムと呼ばる、廣汎なる 十分な満足を與 精神分析的見地を精神科學的主題に適用せむとする研究の必然的缺陷は、これが兩者の讀者に對し へ難いといふ點である。それ故にこの研究は刺戟の教訓 を有するのみにして、 專門家

1 ことは、これらより拔萃した。材料や説の撰撰といふ點だけが本著者の獨自のものである。 材料が密集して來た爲に、完全な參考書目錄を省略するの餘儀なきに至つた。その參科目錄の代りに ー及び E.B. Tylor ヴント W, Wundt 等の有名な著書を参照されたい。アニミズム 魔術に闘する 讀者はハーバートスペンサー Horbert Spencer. フレーザー J. G. Frazer ラング A. Lang タイラ

アニミズム、魔術、及び念慮全能

1

ーテムとタブー

八四

稱されるであらう。 IJ たものであつたが、 ズ 7 4 = とマ 111 ズ = ス ムスとを同列に置くのである。 7 現在の意味はイー、ビー、ティラーから得てゐるやうである。 = 7 チ ズ ム即ち一見無生物 アニ であるものが靈を有するとい ミズムなる名稱は古代は或一派の哲學に與へられ 廣義に於ては ふ說と區 般 心的靈的 別し、 存 在 ア の説 = 2 7

EE. イー・ビ 七三頁、一九〇六年參照。 1・タイラーの「原 始文化し、 一卷四二五頁四版一九〇三十 ヴントの「神話と宗教」、第二卷

最重 魂 限らず無生物をもこの靈によつて有生化されるものと考へた。 靈魂を世界中に住まはせた。そして自然現象の原因をこれらの靈魂及び惡魔に歸せしめ、動物稙 魂は棲家を捨てゝ他の人間に入り込むことが出來る。 何がこれらの名前を作 の存在を非常に限定し、 要なる部分は、我 思ふに原始種族は各人も亦同様な「靈化」を信じたのである。人間は靈を有してゐる。 世界觀を洞察したる結果である。 々はその見解か らせ 今日に於ては自然の現象を無人格なる物理的作用の假定によつて説 たか。 そは歴史的な又現在 ら餘 これら り隔つてない故に、 の種族は、 これらの靈が靈魂活動の器となり、 の我 彼等に善意若しくは惡意を示す處 々に知られたる未開人の最も顯 左樣奇異 この原始的 には感じない。 「自然哲學」 尤も我 の第三の そして或程 0 著なる自 その靈 無數の 明し × 物に は鰻 且 て

度迄 S 進化 「肉體」から獨立してゐる。本來靈なるものは、各個人と類似したものと考へられた。 の過程の後、初めてその物質的性を失つて高度の「靈魂化」に達 したものである。 それが永

ヴント前掲書、 第四章 「靈的觀念」(Die Seelenvorstellungen.)

立した靈魂に當るのみであり、そして動植物及び諸物の靈魂は人間の靈魂に型どつて作られたとい ことを大體に於て假定してゐる。 多數 の著者は、 これ らの靈魂に闘する概念はアニ ミズ 0 本源的中 核であり、 精靈は 單 ic 內體 カン ら獨

の議論 だ内 基 死 現 5 本的 の問題 和 象を解からとする努力に基いて 如何 容 念は其後に至り少なからぬ躊躇を以て漸く受入れられたものである。これ は が戦 アニ が 睡 K 空虚で でなければならぬ。原始人に對しては生命の永續 眠 して原始民族はこのアニ ーミズ はされるだらうが、此 0 現 あり且 象及 ム概念を構成 睡 眠 つ體驗できざるものである。 に克似 す る 世 の種 ミズ 時に得られた觀察と經驗とによつて果され る死 ゐると考へられてゐる。 4 の議論は何等の結論をもたらすに至らなかつた。 の觀察に が基く奇異なる二元的 基き、又各人に 其他の、 就中この説 --不死 恐らくは夢像、 非常に密切なる影響を示せるこれ 基礎概念を得る の構成の出發點となったも ・は自明 影像、 た部分に闘して は我 K の事とされて 至つ 反 なか 人射像等 た ら見 0 T は、 和 ねた。 ある 0 如き、 ば 相當 猶未 50 のは 死

八八五

アニミズム、魔術、及び念慮の全能

ヴント、ハーバートスペンサーの著書及びアニミズム神話等に闘する一九一一年間の大英百科全書の 有益なる記事参照。

様なアニミズムの概念が、最も異れる種族や及びあらゆる時代に於て證明されたといふ事實から、ヴ するならば、 よく意識してゐる性質を總てのものに移すといふ一般的傾向とがある」。 ズ る。『人類間には、總てのものを人類に似てゐるものと見做す一般的傾向と、そして自分の熟知し、 2 ムは 7-若し原始人が、彼の考慮を刺戟した現象に應じて靈魂の槪念を構成し、この概念を外界に移 郎 は次のやうに云つてゐる。『これらは神話を構成する意識の必然的心理創作であり、そしてアニミ に彼の 我々の觀察の遂げ得る範圍に於て、人類の自然の狀態の靈的表現と見做し得るならむ。』ヒー 彼の態度は全く自然的であつて何等の不思議はなきものと判斷せねばならぬ。これと同 「宗教の自然史」に於て、無生物の有生化は相當の理 一由の存する事を次の句で云つてゐ したと

- E (一) 前揭書一五四頁。
- ほ (二) タイラーの「原始文化」第一卷、四七七頁。

見地から宇宙を一箇の統一と認めさせるものである。學者等は、時代の經過中に此種の考慮の三體系 アニミズ ムは考慮の一體系である。それは軍に一つの現象に説明を與ふるのみならず、更に一つの

とは なつた。この如何なる部分が猶未だ今日の生活中に證明され得るか、若しくは迷信の形 そしてこれは 學的である。 と三大宇宙観が生ずるに至つたと主張した。此の宇宙觀とはアニミズム的 なる遺物となつてゐるか、或は我々の言語、信念、及び哲學の基礎となつてゐるかを此處で論すると 範團 外 に属する。 右の 全體 中 から宇宙を説 でアニ ミズ 4 明し得るも が最 初 の體系であり、 のである。人類 最も首尾一貫せる且つ完結せるものである。 のこの最 初 の宇宙觀は、 (卽ち神話的) 宗教的、科 今は に於て 心 理 的 無價值 理 2

成され 事は明かであるが、神話とアニミズムとの精細なる關係に就いては、或重要なる部分に於て説明し これらの三つの宇宙 のがある。 るに至るべき豫備要件を含んでゐたと云ひ得る。 觀 の諸 時代に闘 して、アニミズ ムはまだ宗教では 神話も 亦アニ ミズ なかつたが、然しその後に構 4 の前提の上 に立つて る る

BANKE

欲望から、 我 ス々の精 一神分析的仕事はこれと異つた點から入り込んでゆく。——人類は單に知識に對する空理的 その最初 の宇宙感を作るに至つたと假定してはならぬ。 世界を操縦するとい ふ實際的必要

第三章

アニミズム、魔術、及び念慮の全能

めの つて がこの努力を促したのである。故に我 で知られた是等の方法を、アニミズ も驚か 方法を作らむとする事である。ライナッハ S. Reinach は ぬであらう。 この或物とは我々が人間、 4 の戦略と呼ばんとしてゐる。 々は或他のものがアニミズムと共に提携して歩んで來た事を知 動物、其他の諸物及び彼等の精靈を操縦せむが爲 呪法 然し余はユー Zauberei と魔術 ~ ル Hubert 及び Magie の名

- ウス Mauss と共に、 これらを技巧として見做したい のである。
- **註** (二) 社會學年報、第七卷、一九〇四年。

Personal Per

「禮拜、

神話及び宗教」第二卷、序論十五頁、一九〇九年。

時 に施 下に於て人間を取扱ふと同様に精靈を誘導せむとするものであつて、即ち彼等を宥め、和睦し、 の權威で取計らふならば可能である。卽ち呪法は本質的には精靈を扱ふ術である。 は を示させ、脅し、彼等の功を奪ひ、我々の意志に從はしむる事を目的とする。恰かも生きて 呪法 精 代のものであり、アニミズムの技法のうちで、より重大な部分を爲してゐた事を容易に想像し得る。 靈とは無關係であつて、普通の心理的方法によらざる特殊の手段が用ひられてゐる。 しても亦効果を有する方法と同じ方法である。 と魔術の概念は區別され得るものであらうか。若し我々が用語 然るに魔術 はこれと異つてゐる。 上の慣習を無視して、我々自身 これは同じ條件の 壓術 魔術 は 根 ゐる人間 は早い 本 的に

**鱫化が猶未だ行はれなかつた時にも施されてゐたからである。** 何故ならば精靈を取扱ふ手段の中には、 魔術的のものを發見するからであり、そして魔術は、自然の

(一) 惡靈を音と叫びとで脅すことは純粹な呪法の形式である。彼の名義を奪ふ事によつて或物を爲させよ らとする事は、彼に對して鹽術を使ふことである。

關係と誤信する」。我々はこの特質を魔術行為の二つの群を舉げて説明しよう。 説をその額面で受けるならば、次の彼の言葉に於て最も簡潔に表現され得る。『考慮の關係を實現の に對 ろ魔術の原則 魔 して保護し、そして敵を害する力を個人に與 術は多種多様の目的に役立たされた。それは自然現象を人類の意志に從はさせ、個人を敵と危險 一は、總ての著者によつて認められてゐる程明瞭な事である。若し我々がタイラーの へる。 然し乍ら魔術的活動が基く處の 原 则

けた時は、本人はそれに相當する箇所の病患に惱む。同じ魔術の技法は、個 る代りに、 この像に施された如何なることでも、それは憎悪せる本人にも起る。譬へば像の如何なる部分でも傷 本物と類似せるか否 敵を害さむ爲めの最も廣汎に亘る魔術の方法の一つは、何 又神聖なる目的にも使用されて、悪魔に對して神を助けむ爲にも用ひられる。 カン は問はない。事實如何なるものにても彼の像と「名づけ」たものであれば かの材料を以て敵の象を作ることである。 人の憎惡の爲に使用され 余は次のレ よいい

第三章

アニミズム、魔術、

及び念慮の全能

棲家 の日 陽 0 たる呪文を唱へながら朝、正午、夜に繰返される。のみならず、又は暴雨 る惡魔及び彼の父、母、子供等の臘像も亦作られて同じやうに焼かれる。此の儀式は、或る定められ 三踏付けた後に、或る植物又は草を燃やした火で焼いて了ふ。アペビを斯く處置した後 黑き髪で結び、 太陽神は勝つて再び輝くことになる。」 30 ~ の輝 上 ピの像は、 1の語を思出す。『古代のエデプトに於ては每夜、太陽の神なるラ Ra の名が緑のインキで書かれた。更に緑のインキでアペピのもう一つ似顔が描かれた紙凾 20 妆 K になされ 沈む時 の争鬪に於ける太陽の神を助けむが爲め每日儀式がテーベに於ける彼の宮で行はれる。 暗黑の力が ける圓を隱さむとして空に現 12 た如 それに僧正は 醜き顔をもつた鰐、又とぐろ卷く蛇であらはされ、臘を以て作られた。そしてそれに 魔王アペピの率ある多數の悪魔の攻撃を受ける。 1 彼の光をくらくし、 彼の像になされた害を感するのである。斯くして彼等は一時消失する。そして 睡を吐きかけ、<br />
これを石の刀で突いて地上に投げつける。 れた時 彼の力を弱 にも 繰返され めむが爲めに、 る。 暗黑 の魔神、 青きエデプトの空に雲を送 ラは終夜徹 が夕日の輝く西方の自分の 雲叉は一 の際や、若しくは黑雲が太 して敵と 雨 0 應 更に 戦ひ、 神 に、 は恰 K 彼 左 彼の敵 その結 に屬 足で再 も自分 す

**铨** (1) 「魔術」第二卷六七頁。

陸 (二) 生きてゐる者の像を作ることを禁ずる聖書の禁齮は、塑像術の根本的排除の意味から來たのではなく、 恐らくへブライの宗教がその手段の一つとして規定せる魔術を奪ふといふ意味からである。

降 けて性変をする風習がある。これは彼等が稻に模範を示して豐穣にするやうに刺戟せむが爲めである。 られてゐる。 然し乍ら土地の豐穣を確實にしようとする魔術は、性交の光景を演じるのである。—— 大甕を恰も舟のやうに帆や櫓を以て艤装して村や廣場を曳廻す。他方では大篩から水を漏出させる。 を降らす。それは「雨遊び」をするやうに見える。例へば日本のアイヌ人は雨を呼ぶ爲に、一方では なる役割を演じ、部分的にはより高 一つだけ述べれば、――ジャバの或部分では稻の花が咲かうとする時期に、農夫等は夜間野原 同 れに反して、これが禁制された骨肉姦だつたなら雞草の多い不穣の土地にするだらうと云つて怖れ 一及び豐作の魔法がそれである。雨を眞似し、雨を降らす雲や嵐を眞似る魔術によつて、彼等は雨 じ根據をもつた無數の魔術的行為の中から、余は二例だけを擧げよう。それは原始民族に於て大 い發達階梯の神話や宗教の中に保存されて來たものである。 多數 0 例 から

#### 謹 (1) 魔術第二卷。九八頁。

同じやうな反響がソオフォクレスの「エギプス王」にある。

第三章

アニミズム、魔術、及び念慮の全能

中 狩 林中の路が其の圖 VC 7 又或る消 獲物を追つてゐる時は、その子供等は板や砂の上に圖を描く事を禁じられてゐる。さもないと深 出 7 ゐる者 かけた場合に、留守の者は其の間油や水に手を觸 極的の規律 の手が柔らかくなつて、獲物を手から近してしまふからである。又ギリー の線のやうに絡み合つて、獵師が歸る路を見失ふからである。 一即ち魔法 ――は此の第一群人にれられる。ダヤーク村の住民の一部が野猪 九 る事 は許され なかつた。さうしないと、 1 の猟師が森

註 (二) 「魔術」第一卷、一二○頁。

ち遠隔傳心は自明のこととされてゐる。それ故に魔術のこの特徴を理解するのに我々は何等の困難も 感じないので これ らの 例 あ に於ては、 他の多数の例 と同じく、魔術 の作用には距離とい る事 ずは何 の關係もなく、即

世 1 等の疑惑は たいと思へば、雨のやうに見える事、或は雨を思出させる事を行へばよいのである。文化の更に進 は 2 5 礼 の種 5 0 この魔術 ない。 總ての例に於て、魔術の効果として見做されるものは何であるか、 それ を模倣的或は類似的 imitative oder homoopathische は爲され る行爲と、期待される出來事との間 の類似性で と呼んわる。 とい ある。 意で それ故フ 余が に就 かいて を降 は 1 何 ナデ

神 を降らせる方法 んだ階梯では、 VC 雨乞ひをする。 が出 斯様な雨を降らせる魔法の代りに、神社 遂に 來るだらう。 は斯 かる宗教的儀式も廢たつて、これに代つて空氣に或る作用を起させて雨 へ行列の参詣が行はれ、そこに鎭座まします

雕 それは以下の例によつて容易に知られる。 術 的行為 0 他 0 -團で は、類似 の原 則は最早認められない。其の代りに、他の原則が存在して

それ る 0 る。それ 對して與 用用 る。それ故その人の名或は靈の名を知つた事は、その名の持主に對して或種 敵を傷つける爲めに別 意や を捉 制 が爲めに、この事は既に吾々がタブー論中に於て觸れて置いた如く、性名の使用 へた危害は、敵自身に へて、之に危害を加 限が生じるのである。故にこれらの側に於ては類似性は代つて關連性 の方法が用 へる。するとその敵を捕 も起る。原始人の考へ方では、姓名 ひられる。敵の髪、爪、落した物、其他敵の着物の切片でもよい。 へたと同 じ結果になり、敵のもつてゐた物品 は人格の 本質的構成要素 の力を獲得した事 Zusammegehörig-に就い に圏 て特別 K な

keit になってゐる。

一五五頁以下參照。

第

アニミズム、魔術、及び念麿の全能

原始 人の 人肉嗒食 Kannibalismus は、同様な根據で彼等の醇化された動機を持つてゐる。

テムとタブー

ば負 惧 喰 化膿させない爲めに、その鎌を其後淸潔に取扱つてゐる。一九〇二年六月の英國の或る地方週刊新聞 記 然史」第二十八章に於て、他人を傷つけた事を後悔するならば、 傍に懸けられて、その傷に炎症を起させ火照らせるやうにする。 注意して冷 命 2 の自然史 いてゐる。 述して カン n る ふ行為によつて其人の肉體の一部分を攝取し、それによつて其人の持つてゐる性質を自 傷 無か るかか 0 その である。 者 ねる。 の疼痛 つた場合でも、その間には何等の差別はないのである。 らで に於て、 外傷を惹起 る理 た メラネ 5 あ 英國 場 この る。 由 は直ちに和らぐであらうと教 所 2 は 負傷させ の農夫 K ア 魔 事 その 衕 保存する。 人は自分を傷つけた矢を手に入れた時 した武器とを結び付け から特種 0 た武器 動物 は 作 甪 今日でも猶この處方に從つて は 0 0 これに 好しまくない性質 事情 に膏薬を貼 たと の下に於ける食物 へ關係 反して矢が る魔術 礼 へてゐる。 が既 ば傷は自ら 敵 的 に絕たれてゐても、 例 の手 連鎖に關する信仰は、數千年を通じて不變に續 フラン へば臆病 の禁忌が 遣つて居り、 癒ゆる 中 には、 に入つた場合に 3 とい とい その傷を與 プリニウス かくの如くにして、例へば外傷 現は ス・ベ 傷の 礼 3 ふやうな性質が胎 1 例 炎症 或は重大な接觸 る。 コン 般に へば鎌で切つた時 姓婦 は、 を抑 へた手に唾を吐け、 Plinius 信じられ Francis が 矢 ~ る爲め 或 は 動 必 ず が唯 見 7 はその著 物 火の K 分の る K 0 その 肉を食 移 る信 度 ものに は 極 るの は其 矢を の運 だけ 傷 仰を く近 一自 を を

障の 死 處 0 んだ。 報告 が 起ら 彼女は によれば、 ねやうにしたのであつた。斯うして消毒を遅延させた結果、 傷を診ても貰はず、 1 ルウィッ チ 0 靴下 7 チ 8 ルダ・ヘンリー 脫 かずに、 娘を呼んでその釘によく油を塗らせて、 と云ふ一婦人がその足裏に偶然にも鐵釘を刺した。 彼女は破傷風に罹つて敷日後に 後で傷 に故

### き(一)フレーザー「魔術」第一卷二〇一―一二〇三頁。

叉現 觀念に就いても云ひ得よう。 鎖 則 隣接性 る。 類似性と隣接性とは觀念聯合作用の二大根本原則である故に、 を現實 の全く愚なる事を説明 2 實 の最 此 0 等の例に於て、 Kontiguität 事 0 後 柳 の順序と間違 連鎖と誤つて の群 K 4 の諸 操縦力を有すると考 例 尠くとも観念となつた隣接性、或は隣接性であつたとい 効果的に考へられるもの によつて、 る して へた。從つて彼等の考慮に對 る フレ 事 3 るの 0 ーザーは次の言葉で殆んど同じ事を云つてゐる。「人間 如 フレ 何 である。 1 へさせた。」 に眞である 旷 1 前述 0 は最早類似性ではなくて、 感染的魔 かとい 0 习 1 して有する、若しくは有すると信ず ラー 3 術 事 と模倣的魔術 から 0 此 觀念聯合の 魔 虚で 術 0 判 特 性を述 る。 との 却つて 支配することは魔 區別 同 樣 ~ ふ回 空間: た事 點が、 0 想で 事 が 的の關聯性即ち はその 即ち ある。 フ よく了解され る操縦力は v 念 何 1 觀 慮 +F 0 1 0 連 0 0

第三章 アニミズム、魔術、及び念慮の全能

7

テ

#### (註) (1) 「魔術」第十卷四二〇頁以下。

らう。 誤を説明してゐない ろその聯合説を更に發展させて深く進めるならば、魔術に關して十分なる説明を與 つて、その本質を説 これらの魔術 然し更によく考へ 然し乍らフレーザー説の批評家等はその要素の探求に方向を誤つてゐるのであるから、 の明快なる説明が多くの學者から非難を受けたといふ事は一見奇異に感するかも知れ とい 明するも れば、 ふ非難は、 魔術 のでない、 の觀念聯合説なるものは、魔術 正しいと認めねば 即ち自然界 の法則 ならぬ。 の代り これ K が通る道を説明するだけ ic 心理法則 は 明 カン K を置換は 一つの ふる事は容易であ 動的要素を らし から 0 る所 1 必要 で 0 錯 あ

## 謹(一)大英百科辭典第十一版の魔術(N.W.T)の項を参照。

T 麼 ることは容易である。 あるとい 最 は普 初 に模倣的魔術のより簡單にしてより重要なる場合を觀察しよう。フレ 通模做的 ふ事を、 魔術を前提 我 それ 及 は認 は めて居りさへすれば 人間 としてゐるのに、 の願望である。 この魔 よい 原始 のである。 『術は單獨に行はれる。 魔術を遣らせ 人は自身 0 願望 彼 が魔 0 力に對 術 の方 ーザ 法によつて行 して多大の ーによれば、 信 る動機を知 کی 賴を置 感染的 のも

0

は、

總て根本に於て實に彼がそれを欲するが故にその爲にのみ爲されるのである。斯く最初は彼

0

願望 0 7 が 主 要 一點で あ

至

前揭

書

H.

頁

意志 と共 又 る繭 子 T K 7 滿 場 彼等 供 3 足 所 表 0 たさ るも 願 K 0 6 空湖 心 遊 狀態 が K と類 次 及び 自 理 U n 一つ が願望を滿 0 0 で、 分 K たも 的 足 は 假 似 そ 重 あ の爲 0 定を立 0 自 世 それ 方法を 點 0 無 0 0 分 る精 願 2 から 力 7 8 0 望 魔 を 足させ して は が K Fi. 7 神 K 知 術 願 爲 地 官器 知 た 狀 よ つて 的 2 堂 0 8 球 事 態 つって T 滿 願望 行 るに足るとしても、 K の外貌を變化させ から VC 0 諦 爲 ねる。 である。 足 2 遠 あ 開 8 K 0 0 つて、 0 心 動 た標示でもない。 就い 表現 拓 滿 的 され それ 機 彼 足 亢 カン て純粹 然か 0 は 奮 Darstellung る道 願望 6 運 K は 其 動 1 子 3 とを なる感 つて 運動 0 的 K 供 るであらうー それ 幻覺に 手段即ち行爲そのものへ は運 は 過 先づ 造 的 むし 度 は 覺 b 動衝動、 K よっ 自 吾 出 K 的 は はまだ活 評 ろそれ したも 分の 技 子 2 價 0 巧 供 T 意 今や 意志 L は 0 \$ 願望を幻覺的 た結 は、 遊び 味 用 ので 同 動 、願望滿足を實現 が存 で できな CL 樣 彼等 果で 0 な と全 K あ 所謂 經 在し、 るこ 5 0 と移つて あるこ 一く比較 驗さ 0 5 願 謙 子 然る 子 K 空と、 遜 供 n 2 滿 供 とは され 0 0 得 0 足さ VC K 行 標示でも 遊 意 世 3 未 就ては、 つた。 その 明 び るも \$ 香 志 開 世 ので る。 カン 中 が は A で 願 為 0 0 なけ 次 未開 あ で あ 成 我 K 0 る。 あ る。 利 2 人 カン 2 如 n 人 用 礼 K 3 は く云 0 て、 その 時 す 斯 され は あ 他 代 模 後 刀口 0

九七

第

ア

ニミズム

魔術、

及び念慮の

全

能

集全學析分神精 恰も び出 るとい のであると。 ば恐らくより正確に云へよう。即ち此等の手段で初めて其の心理的行爲の過度の評價が明かになる 懷疑 ず事 魔 狮 ふ機會は は 的 の心理的 その 行 これ 爲 信仰 未だなかつたが、後の時代に至つては、 に外ならぬ で、魔術的行爲は、 現象は既に抑壓の傾向として現はれ得る機會を持 が伴はない限り無効であり、 やうに觀 える。 願望物と類似してゐるとい ア = 111 祈禱の魔力もその背後 ズ 4 思考 未だ總ての斯かる過程 の階段では、 ふ事で、願望物の生起を强ひる事 つてゐた。 事柄 に信仰心がなけれ の眞相を容觀 と」に於て、 は行はれてゐ 的 ば無駄であ

精靈を呼

たとは云

IC 證

明

す

7 1

EX. 「精神現象の二原理に就ての定式」精神分析研究年報第三卷、一九一二年、二頁。 ることを人

2

は 認め

るで

あ らう。

「ハムレット」の中の王は云ふ「わが言葉は天に飛んでも、わが心は地に残る、心なき言葉は天に上り 得ぬ

前 配を受ける總て の過當な評價と見られなければならぬやうな對外界的態度の存する事である。事物はそれを表現 に過 度 に評價されて居り、換言すれば、現實と考慮との關係に就いて、我々の の觀念聯 の精神的 合に基け 行爲にまでも擴大されたといふことを示す。從つて今や總て る感染的 應 術 0 可能 は、 吾 なに、 願望並 に意志の精 神的 理解 の精 評價 に從 神過 が意志 へば、 程 の支 が す 以

云

ひ得る。

ねる。 間 摘したい。 7 に、 K のまだ認めざる今一つの同 る觀念の蔭で蔽 我 K -あるものも、 魔術 及 111 存するものが又事物にまで及ぼされるのである。考慮は距離を認めない。そして空間的 それ は ズ 0 4 はタブ 隣接 ニっ 0 世界も亦 時 叉時 代 は による聯合は直接による接觸であり、類似によるものは轉位されたそれである。 の連合原 れて了 1の分析 に於ては、內界の 遠隔傳 間的 則 \$ に最も違つてゐるものも、意識に於ては一つの觀念で容易に結合されるが故 に於て 心的 化は、 從つて觀 類似と隣接 に空間的 見出 反射像は 恐らくは此 念 した接觸 0 距離を超越し、過 中 我 で起 20 の兩 は、 の概念と同 が認め得たと信ずる處 るも 接觸とい 種 0 の連合に際し同 は 去の連鎖を現 义事 じ範 ふ高級なる統 物の上に起らねばならない。 圍 に属する。 一語が の他 在のものとして扱ふのである。 一に於て綜合される事 の世 用 ひられる事が隱されて 界 0 光景を蔽 斯 K ひ隱 遠隔 我 を指 2 地

#### 証 第二章 比較參照

旣述 の事 柄をまとめるに當り、 魔術の原則即ち念慮のアニミズム的技法は、「念慮の全能」であると

余は 第三章 「念慮の全能」なる語を、 アニミズム、魔術、 及び念慮の全能 非常に理智的人物なる、强迫神經症に罹れる人から得た。 九九 彼は精

神

執着せ は 分析的治療 自分はその死 質であつた。その結果、死者が遠隔傳心術によつて彼の注意を引いたのであると彼は信じる事 た知人の安否に就いて突然に質問する場合には、此人は今死んだ處だつたと聞くやうな事は殆 如何 事を考へると、恰も此人を呪文で呼出したかの如くその人が前 若し彼が に此 る總て 後に彼の能力と常識とを發揮する事が出來た。 の錯覺を發したか、 に對して責任 の奇妙なる且 未知の人に對 を負 し蓮 つ氣味わ 如何 ふかか 々と呪ひを發表したやうな時には、 るき症 にこの迷信的期待を深め の如く感じた。 狀を叙述 彼は治療中 せんが爲め 彼は彼と及び彼と同 る事 に、 K IC これらの最多くの例 面に現れる。 この 貢 その人は其 いだかを語 句 を考 の後間 彼は久しく逢は たっ の病症 つたら 例 を もなく死 へば VC 說 明し 惱 彼 んだ者に んで、 が出死 んど確 な から

總て THE PERSON の强迫症患者は正確なる判斷力を有するにも係らず、斯くの如く迷信的である。 「强迫神經症の例に就いての註釋」一九〇九年、全集第十卷。

念慮の全能やアニミズム的思考が與へる斯様な印象に對して、 を附してゐるやらに見える。然し判斷に於ては既にそれを捨て、斥けてゐる事であるが。 一般に人々は 「氣味悪い」

方の結果は屢々見出され又は意識される。然し乍ら我々は此の症狀を神經症の鑑別點として認め 「念慮の 全能 存在 は强迫 一神經症 K あつて は殊に 明か に認められ る。 此 の場合にはこの 原 始 的

過當 それ 神經症 事 神經 言 事 力 办 0 外界と一 る。 を爲して は 感ず た處 すれ が 5 は 2 證明される。 出 症 2 何 注 は 10 發し るが 思者 思者 れの 意せ 評 彼 0 ば の出來事を反復し、そして彼の症狀に於て之を定着せしめるのである。尤も分析を深める時に ゐる。 熱烈 價する事 出 致するや 0 たも 如き罪 來事 神經症 同 は 0 ねばならぬ。 余が旣 胞 罪 に考 ので、 この に對 は實際 の感を、 否や 然し我々が若しこの患者を精神分析的取扱の下に置く時は、 0 ~ " に於ても症狀形成の基礎となるものは經驗の現 は し無意識 性格は子供時代から認められる。しかし乍ら患者の罪の感には正當な根據 感で壓迫 に他 故意 神 は問 若しくは感情的 0 實際 經症 何となれば分析 出 に述べし如く、一神經 來事 0 題ではない。 され、 患者 \$ に再三懷 0 犯行 0 に辿り得、又は實際の出來事 0 ではない。 感情生活及びそれから發する總て 然か とみるならば、 カン K でも同 研究の結果は他の れたる强烈なる死の願望に基いてゐる。 認 E ス め 斯 時 症 テリー られたも に彼 0 くして念慮の全能 通貨 は彼の 全く誤 患者はその 0 IC に限つて通ず 同胞 神經症にも 限 認である。 の上に建てた點まで辿り得るもので り、 發作に於て、 に對しては最も親切 即ち 彼等 實ではなくて念慮の現 0 現實 强迫症 る特別 同 rc 効果が \$ 一の機制を發見するからであ 0 0 患者 自分の空想に於 に、 過 0 世界 程 彼の無意識の念慮は意 あるも 無 より それは無意識的 は 限 K IC 全人類を殺 も精 且. 住 0 0 影響 んで IE 神 ねる。 を及 これ 的 直 7 があ 過 な振舞 0 念慮 原 程 た者 2 5 る。 換 す 起 を 分言

第三章

P

ニミズム、魔術、及び念慮の全能

7

1

ムとタプ

る。 識的 同 と信じた野蠻人と、 時 恰もそれが暴露された結果、 になるが、然か に彼の生活中に能動的役割を果してゐる迷信とは、單に念慮 如 も彼は念慮の自由たる事を信ぜずして、悪い願望が暴露される事を常に恐れてわ 何何 IC 酷似して 悪い願望が現實化されると思ふからである。然し乍ら此 ねるかを明 か IC して ねる。 (思つた)だけで外界を改變できる の態度と、

死が 0 る。 題は總ての哲學の入口に立つてゐると。靈魂の概念及びアニ を觀破するに、この凶事の内容が死であることを知つた。 る禁斷的性的活動の代償で終る、 通これ Gegenzauberであり、神經症が有する凶事の期待を追拂はむとするものである。 原則、殊に對照の原則に從ふか否かを決するは困難である。なぜならば神經症の狀態の下では、普 これらの患者 强 性的観念より非常 人類に與へた印象にまで辿る事が出來ると知つた。これらの最初の强迫性及び防禦行為は、類似 迫 らが 神 經症 一或る些事若しくはそれ自身に於て全くつまらぬ行為に轉移されて歪められてゐるからであ の最初の强迫行為は事實魔法的性質を帶びてゐる。さもなくとも、少くとも反魔術的 の防禦儀式は又 ic 隔たつた惡意 一魔術 といふ事を指摘する事で叙述し得る。 0 呪文に類似 へ對する呪ひとして出發し、 してゐる。然し乍ら强迫行爲 ショウペンハウエ ミズ 4 そして出來る文け誠實に模倣され の特質たる悪魔 ルによれば、總ての の進化 の信 余はこれら は、 仰 の構 これらの行 死 の秘密 成 の問

最初 最 する人間の靈力を信頼する點に於ては、未だ猶、原始的の全能の信仰の斷片が存績してゐたと云へる。 く諦めをもつて他の總ての自然的必要と同じく死に服從する事になつた。けれども現實の法則と對應 最早人間の全能 らう。 更に つて働き、 ゆづつた。但しこれは全然の放棄ではなかつた。なぜなれば彼は自分の願望の利害關係上、何等か 手段によりて種 個 若し我 初は未だ外界の對象には向けられたものではない。性感衝動の個々の分子は、各自が快樂獲得に向 八科學時 :人に於て、リビドーの發達を其の成熟せる形態から幼兒の發端に至るまで遡上つて辿つて見る時、 K アニミズムの時代に於ては、人間は彼自身に考慮全能を有してゐた。宗教時代にはそれを神に 重要なる區分が發見される。 zur Sexualtheorie 々が既述せる人類の宇宙觀の進化、即ちアニミズム時代が宗教時代によつて繼がれ、 自己の身體の中にその滿足を見出してゐる。この時期を自己性感期 代に綴がれた事を肯定するならば、念慮全能の運命を追憶するに何等の困難を生ぜ に對し何等の自信をもつ餘地を殘さなくなつた。彼は自分の微力なる事を自認して、全 々なる影響を神々に及ぼす操縦権を保留したからである。 1905. に於て述べて置いた。 これは余が 「性欲説に闘する三論文、一九〇五年」Drei Abhan 性衝動の發現はその頭初から認められるが、 次に科學的宇宙觀に於ては Autoerotismus これが ぬであ

第三章

アニミズム、魔術、及び念慮の全能

7

1

して、對象選擇 Objektwahl の時期と區別されてゐる。

も自 後 8 b て増 に考 時 0 研 で 究を 分自 且 加してくる。 期 10 察をするが、 もなくて、 つ又その對象を見出 更に 分割するの 身を戀慕する 進 め それ この時期 るならば、 が合目 この カン は 時期を我々はナル 2 0 的であり、 如 0 に於ては、 して來た。 との二つ くに 時 期 振舞 K 構 以前 むしろ必要で 0 成 然し乍らこの 30 時 された自 自 チ には個 期 ス の中 我 本能 4 身の自 間 ス 々になつてゐた性 ある。 對 17 とリビド Narzissmus 象 第三の は 我である。 この中間時期の 外 ー的願望とは分析 界の 時 期を挟むか、 (自己愛)の時期と稱する。 2 4 的 のでも 0 衝 狀態 動 は旣 重要さは 0 なく又は 或は自己性感期を二つ 上未だ相互 病 に集まつて 理 猶益 的 定着 個 2 人 に回 研 K K 無關 單 究に 就 人は 位 別され 5 從つ を作 7 係 恰 は な

愛時 F 1 6 0 1 0 2 期を、 放 0 0 まで 對 射であつて、 は 象 ない 孤立 を + 一分に 外 とい 界 L 明瞭 て 3 IC それは 觀をも 見 る 出 に識 た性 L 再び自 た後 つのである。 別する事 的 衝 動が でも左様 一我の中 は未 \_ 單位 に引戻し得るものである。 0 人間 だ可能と云 ある。 を構成 は或程 彼 し且つ自 度まで へない 0 な 世 が、 る對 は 我を對象として所 ナ 自 象 12 纏綿 チ 己愛の組織 精 ス 神病 的 は 云 で の一 あ は 有する 10 る。 は最早完全に滅亡される 般的の原型であり、 自 我 2 K 礼 に至つたこ 建 は 存 又 世 自 3 分 IJ 0 ピド リピ 自 且

7

2

な

つ心 應するも 理 學上に注目されてゐる戀愛狀態なるものは、 のである 自己愛の水準に比較して此の放射の最高狀態に照

界支配 慮全能との 招いた。 る部分が構成上殘留して居り、他方彼等に加へられた性的抑壓によつて念慮過程 神經病者に於てはナルチス なる事實を受入れる事 である。 我 2 0 力 念慮の本原的並びに退行的に遂げられたリビドー 可能を確固 我々は斯う云はう。念慮は原始人にとつては未だに高度に性欲化されて居り、 ら發見され 兩者 の場合に於ても、 として信じてゐた。 た精 が出來なか 神作用の高き評價 ムス に關聯させ、それをそのものの本質的部分として解釋することは容易 心的結果は同 つたのである。 爲めに世界に於ける人間の真實の 一であら 我 神經病者 K の立場からは過度なる評價と云ふ ねばならぬ。 の過度の纏綿、即ち知的ナルチ にあつては、一方この 位置を學び得 原 の新らしき性欲 始的 態度 これに ~ 、き筈 ス を原 4 K よる 該 始 スと念 0 化を 明 當 世 カン P

註 あた。」マレット氏アニミズム前宗教、 **發見せる時使用した用語)が野蠻人をして事實上、死を認むることを拒否せしめた事は通常とされて** 「この問題に就いて多くの著者には、 ソリー 童話第十一卷、一七八頁、一九〇〇年 プシズム或はバークレ 1 ズズム ー(サレ ー教授が子

ムスの證據を認め得るならば、

人間

面の世界

若し我

々が原始人の念慮の全能の説明に當つてナルチス

トーテムとタブー

個人成熟狀態に完全に對應してゐる。 觀の發達階段を、個人のリビドーの發達の階段と比較して見ても差支へなからう。時代的にも内容的 10 代に對應 もアニミズ 科學の時代は快樂原則を捨て、現實への適應によって外界にその對象を探す處の、 ム時代はナルチス ムス時代に對應し、宗教時代は兩親 への歸依を特徴とした對象發見時 かの

註 (一) こゝには單に指摘だけして置くが、子供の本原的自己愛は、彼の性格の發達を理解する基準となるも のであり、子供は原型的の劣等感を拒否するものである。

藝術は確かに藝術のための藝術 l'art pour l'art として始まつたものではなく、最初は、現代では最 法と云ひ、藝術家を魔法使に比較する事は正しい。然しこの比較は恐らく案外に意味深いものである。 藝術的錯覺によつて――恰も實在せるものの如き感情の効果を齎すことが出來るのである。藝術を魔 を想像し得るのである。 早大部分消滅してしまつた處の傾向に役立つたものである。それらの傾向の中には多くの魔術的 域である。 たゞ一つの領域に於てのみ、我々の文化にも亦「念慮の全能」が保有されてゐる。それは藝術の領 藝術に於てのみ、願望を奪はれた人間が何等かの滿足に似たものを創り、 この創作 が 目的

E.S. ライナッハ「藝術と鹽術」S. Reinach L'art et le magie 「祭祀、神話、宗教」Cultes, Mythes et

いといへる。(一三六頁) らは、即ち人間の意志によつて他人又は他の事物に加へられた處の神秘的拘束の意味からは、この言 Religion 叢書の第一卷、一二五頁——一三六頁ンライナッハの考へでは、原始人の藝術家がフランス 葉は最早や認容し難いのである。しかしそれは他の場合、少なくとも藝術家の意見としては全く正し 法で創造する」爲めであると。彼はその事由を説明して、それ等の像が洞穴の最暗い然かも行き難い の洞穴中に動物の彫刻や繪畫を殘してゐるが、その目的は「快樂を起させる」爲ではなく、却つて、隨 して、偉大なる藝術家の筆或は鑿による魔術とか、又は一般に藝術の魔術などといふ。本來の意味か 場所に在ること、及び恐ろしい猛獣の像が其の中にないことを擧げてゐる。「近代人は動もすれば誇張

29

始人には自然な自明なことであつた。彼は世界は人間自身に感じられてわ き路を求むる必要を感するに至つてから、始めて科學は現れて來るからである。アニミズムは然し原 學をその基礎として要さなかつた。何故なら、人類は未だ世界を知らない。それが爲に世界を知るべ 事物の性質 へてゐた。それ故、原始人は自身の精神構造を外界へ移してゐる、とい 人間が最初に到達した最初の世界觀たるアニミズムは、それ故に心理的なものであつて、何等 に就 いてアニミズムが教へることを、逆に人間の精神の中に還元することが出來るのであ ふ風 る通りに構 に見てよい。 成されてゐると 同 に又

アニミズム、魔術、及び念慮の全能

る。

7

1

テムとタブー

# **経(一)** 所謂内的知覺によつて知られたものである。

これ以 名によつて最もよく現されてゐる。吾人は精靈の概念を持たない民族に出逢つてゐないから、事實上 じてはゐない。それ故、魔術の前提はアニミズムの核心をなせる精靈說よりも更に古くあり原 -ある。我 つ過つ事なく示してゐる。その際に精靈は魔術的取扱ひの對象になつてゐるが、まだ何等の役割は演 アニミズムの技巧即ち魔術は、現實の事物に精神生活の法則を適用せむとする目的を最も明瞭に且 ミズムに先立つて前期アニミズムを置いてゐる。その期の特徴はアニマティズム(萬物有生の說)の 上前 々の精神分析的考察はこの點に於てマレット 期アニミズムに就いて述べることは出來ない。 R.R. Marett の説と一致する。マレット 0 が始的で は 7

Tale and マレッ 宗教」第二卷一七一頁以下。 1-『アニミズム前期の宗教と民話』第十一卷第二號ロンドン一九〇〇年。――ヴ

洞察したが爲では無いらしい。何故なら、彼は實に隨衛の技巧を保有してゐるからである。 設に出發した。原始人をして此の最初の放棄を爲さしめたものは何であつたか。自分の前提の誤謬を 魔 術 は念慮の全能を未だ保有してゐるが、 アニミズムはこの全能の一部分を精靈に譲つて宗教の建

3 前申 原始 精靈 過程を再び 「神の光」 人は自己 と悪魔とは、他の場所で説明せる通り、原始人の感情的活動の投出作用に外ならぬものである。 の運命の中に彼のリビドーの拘束と解放との反映を發見したと同じやうである。 見出すのである。恰もそれは優れたる偏執症患者シュレーベル Schreber の感情を他人に 纏綿 し、 彼等で世界を構 成させ、 而して今や自身の外 に自身 が自ら案出 0 內 部 世

至 THE STATE OF この早期のナルチス時代に於ては、リビドー的刺戟源泉から纏綿されたものと、他の刺戟源泉から纏 シュ 闘する精神分析的研究」一九一一年全集第八卷。 綿されたものとは、恐らく未だ相互に區分出來ない程結合してゐたといふことを我々は假定してゐる。 レーベル「一神經病者の手記」一九〇三年。 ――フロイド「偏執症の自傳的に書かれたる病例に

力 傾向 の徴候は、 避けたいと思ふ。だが信賴してもよい一つの假定は る葛藤 た場合には確實に期待する事が出來る。總てが全能になる事は明かに不可能だからである。 前 は强度になるといふ事である。 回に於ける如く、此處でも精神 0 典型的 斯 る か精 質例 神生活中 は、 旣 に親近者 の葛藤を處するに當つて、投出 過程 斯かる利益は、 の死亡の際に哀悼者の立場に就いて精細に分析した處の、 を外界に投出する傾向が、一體何 、投出 全能を獲得 作用 の機制 が 精 せむと目指 神慰安とい を利用 虚か す諸々 したものである。さて、斯 ふ利益を齎す ら生じたかとい 0 衝動 が 相 時 ふ問 7 K 偏 K は 執症 衝 この 題は

第三章

アニミズム、魔術、

及び念慮の全能

アン 情葛藤 る死 は 點 死 者が E 0 に於て我 印 に就 象中 1 生 存者 いて研究心を向けようとする事である。 1 K Z 見出 に課 は ト態度の場合である。この場合は特に投出像を作るに極めて適當してゐるらしい。 か L した理智的問 の悪靈を再び精靈中 た處 の學者 写等の説 題を當面 最初 に賛成するのである。 0 問 に出來たものと宣言し、靈魂觀念の成立を生存者の感 題とせずして、 唯これらの學者等と異なる點 この狀態によって生存者が 2煽ら は n 我 た感 改 9.

## シュレ ーベルに關する前掲論文、全集第八卷、四一八頁。

始 べく餘儀なくさせた處の、死者 0 禁制 人間 人は 文化的創 原始人をして反省的にさせ、彼の と同 の最 死 0 全能 造物 初 0 0 起 理 は を否定すると同 原 人間 的遂行 カン ら發してゐる。 0 ナ ル チ 精靈 じ精 ス に對する生存者の地位が、正に斯くの如きものであるならば、それら A 0 ス 神 創造 然し起原 全能の一部を精靈 を以て、死 に反する は、 0 「威力」Avarxn 同 0 それ故に彼が遵奉す 勝利 一とい 0 に譲り、 ふ事 前 VC は 屈 を初めて認容したものであらう。原 服す 彼 成 立 0 るので 行 時 る最初 爲の自由 0 同 あ の道 る。 を必ずしも推定させな 0 德 \_ 部を犠 的 制 限卽ちタブ 牲 K 供 3

分が靈魂及精靈の投出的創造物にその反映と再歸とを見出すかを質すことが出來よう。然せば、 若し 我 分言 我 K 0 前提 を更 TC 堀 下 げる勇氣を有するならば、 我 Z 0 心 理 的 機 構 0 如 何 な る本 原始 的 部 云ひ得よう。

發狂者をして別人となったと叙述するところに認められる。 分離の中 たのである。 の特靈觀念は後世の絕對非物質的靈魂から尚遙かに遠ざかつてゐるとは云へ、本質的には之と一致 る。 に現 從つて人と物とを二元的 れる處の二元性と同一であつて、この二元性の確實なる言語的表現は、例へば失神者や この根本的二元性 ス に解し、 ~ ンサー その二元的要素に全體 の言葉に よれば 一は我 の旣知の諸特質 K の熟知せ る精 や諸變化を分配し 神 と肉體 との

- 一(一)「社會學原理」第一卷
- は (二) ハーバート・スペンサー前掲書、一七九頁。

題だ 或は 狀態がある。然しこれは再び現れる事の出來るものである。それ故に知覺と記憶とが共存して 在してゐる狀態を認識する以外には何物でもあり得 我 一般的に云へば意識の精神過程の傍に無意識的の精神過程が共存してゐると云へる。人或は 2 **靉」は、それらが知覚されなくなつた場合には、結局それを想起し表現する能力に還元されると** が 原始人と全然同 樣 に外界に投出するところの ない。 ものは、物や感覺が意識 その狀態 の傍 には又一つの潜 に與へられてゐる卽ち 代して 物の

「心理研究會年報」 アニミズム、魔術、及び念慮の全能 第十六部第二十六卷ロンドン一九一二年(全集第五卷、 四三三頁以下)所載の余の

集全學析分神精ドイロフ

## 小論「精神分析に於ける無意識に關する一論」参照。

線の るも 起 ならぬ。 させる特徴である。 精神」と其他の部分との境界線を、 而 を離れ 如く分明であると見做するとは、「精神」の のである。不變性と不滅性とは今日の最早意識的 してこれをこそ精 むし る能力 ろア = 持續 111 然し人格的現象の背後に精神そのものを隠蔽してゐることは、 ズ 神活動 的 4 に又 の精 は 神 0 固 --は 時 兩 有の所有者として見做す 現代の科學が意識的精 者か 的 に他 ら生ずる決定要素を包含してゐる。 0 原始的觀念からも、今日行は 肉體を占有する能力、 過程 に歸 のであ 神活動と無意識的精神活動との間に引く せしめずして、 これら れる觀念から は その 正しく意識 むしろ無意識的 一飛翔性 無意識を思はせ 8 期待 0 本質 移動 しては 過程と を想

合させる事も出來る。 0 この を解釋することを學んだ。 して今はこの 即 我 象の 一體系 20 は先き 順序 を模倣 體系 の主なる特質を絶えず新らしく示して吳れる。我々は夜間夢を見る。而 化、 ア の精神分析的觀察から或る推論を抽出しようと思ふ。 3 -る事 111 この場合夢は兎に角成功したやうに見るが、 ズ 夢は 1 4 出 过 その性 來、 つ -の思想體系であつて世 質通 事件を他 り混 0 同 事件か して連絡のない ら導き出 界 の最初 やうに見えるが、 し、 矛盾や間隙が夢の構造上に の完全なる説であると述べた。 その 我 內 々の日常のあらゆる 容の 片を他 艾 反對 して晝間その夢 0 K 內容 或 何 る經驗 經 に結 驗 は

け 則として、夢の要素が 为 つて得たところの意味は、夢の想の意味ではない。 た無連絡と不可解とを新しい 再構成が生ずる。 全然失はれたままか、 8 たものである。 現 に意味の多い、 なる順序は、 內容 れないとい について思出す順序とは異つたものである。 夢の理解上に主要なものではないことを知る。夢の本質は夢の想であつて、 ふ事は殆んどない。若し我々が夢を註釋せむとするとき、夢の成分の不安定にして不 結論すれば、 連絡 これは所謂 で壓縮される以外に、 さもなくば夢の内容の新 のある、且つ順序立つたものである。 「意味」のお蔭で除去することである。この新しき、二次的仕上げによ 一一次的仕 夢の仕事によつて夢の想の材料から生じたものは、新らしい影響を受 上げ」であつて、 以前の順序とは多少無關係になつた處の、その要素の L 5 連絡によつて置き換へられたかである。 夢の想 その目的とする處は夢の 然し乍らその順序は全く我 の連絡 は、 棄て 5 れてしまつて、 仕事 力 25 6 が それ 齎らされ 殆んど定 明 白 而 は確

作用 みならず恐怖症、强迫観念又はある種の妄想症に於ても見る。妄想疾患(偏執症)にあつてはこの 夢 透摑み難 は 0 知覺 仕 事 い時 材料 の産物たる二次的位 K 或は思考材料 は、 誤 つた連絡を作りあげることを避けない。 の統 上げは、體系の本質や要求にとつて適當なる例證である。 と連絡、 及び 理解を要求する。 我 及 若し特殊の事 は斯くのごとき體 情によつて 茶構 我 Œ 成 K 0 知的 い連

アニミズム、魔術、及び念慮の全能

7

起ることを證明し得る。而かもそれが體系の觀點に於てのみ理解し得る如く見ゆる場合には、 し難 體系 の効果的なるものとして認めねばならぬものである。 る動機であり一 根柢に於ては確 その が構成は いものである。斯くして我々は總ての場合を通して、新しい目的の爲めの精神的 各の結果には少なくとも二つの動機が發見されるとい 一巧妙であつて、病症の形象を支配してゐる。然しそれは叉神經症の他の形態に於ても看過 それ故時によつては妄想的である―― かに强力なる再整理が生じてゐることを證明し得る。そこで體系構成 他の一は隱蔽された動機で、然し我々が真實 ふ事である。 其一 は體系 材料の再整理が の前 の最良 カン 0 屢々そ ら出

特殊な不安に驅られて、彼女はその店へ趣いた。 迫症は、一般の死といふ事であつたが、その際彼女の夫の死といふ事は全然除外されて、決して意識 店の隣に 彼 制 に考へられてゐなかつた。或日彼女は夫から鈍くなつた剃刀をある店に研ぎにやるやうに賴まれた。 女の努力 か 明 7 才 世 リのタブーと最好く一致してゐる例を記述した。 は棺や葬式用具等の倉庫があるのを發見したから、その剃刀は永久に片附けて吳れねばなら んが爲めに神經症の は夫の死を無意識に願望することを防禦することであつた。 一例をあげる。タブーに闘する論文に於て、余は一婦人患者の强迫 そして見て來た事を歸宅後に夫に話して、 この婦人の神經症は彼女の夫に向 彼女の明かなる組織立 あの けら 一つた恐 一的禁 れて

うと思 ち禁制 1 n 輪をも ぬと促 0 ただらうと我 綱 彼 彼女にとつて「好い日」であつたであらう。 は 女の 3 如 0 の組織立つた動機である。 力 何 た人に出逢つたとしたら、 夫 否 なる場合でも 剃刀は死 弘 カン 々は斷言し得る。 研 に存する。 力 れた剃刀をもつて頸部を搔切 の觀念と故意 獲物 彼 を捕 女は他の場合では禁制 なぜならば彼女が店へゆく途で、棺車 この へ得るだけ それだけ に絶ち難き結合 患者 は で如 + かの隣の倉庫を發見しないでも剃刀の禁制を家へ 分に擴げら 實際の剃 るかも知れぬとい 上の結果を惹起するに十分だからで の條件を作り出さない事 に置か れて 刀禁制の原因は、勿論容易に推測 れたのであらうと妻は主張した。 る る。 ふ觀念の快樂强調 それ故問 か喪服を着た人、 は 確言 題 は し得る。 彼 に對 女がそ ある。 或は する彼 れを され その できる如 これ 、持参し ばる の花 曳 は即

### **| (一) 一一四頁參照。**

抵

抗

C

ある。

而してこの する防禦を現す 活け これと同 る追 歩行騒亂の中で新らしい秩序を以て自身を配列する。 憶 一様に運動禁制、無感覺或は外出恐怖症 0 中 處 に嘗て存在 の徴候が してゐたも 度成立するならば、 のは、一度開い 完全に且つ細 Agoraphobieは、無意識的願望又はその願望 たこの 排 カン け口 それ故徴候的構造及その細目例 に現 に殺到して徴候的 れて來る。 息者 0 表現 無意識 を求 める。 へば 空想 K

アニミズム、魔術、及び念慮の全能

をせ 2 くその 形 0 H 態も亦種 現實 恐怖症 ること及び嚴格なる事は悉く外 微候 の動機を運動禁制とは何等關係なき隱れたる決定要素から得てゐる。 0 の如きはそれを根本的前提から理解せむとするは徒勞であり愚であらう。 棒 々な人々によつて多種 成 は 極めて不整頓 で 元見上の 多樣 勝手である になり、 みで ある。 事を發見する。斯 且つ矛盾になるのである。 それ故鋭く觀察するときは、 かる組織的 0 心恐怖症 それ故に斯かる恐怖症 夢 0 その 0 箇 表 K 連絡 面 0 構造 \$ の整頓 0 0 は 如

精神 洞察か てゐ る 0 るこ さて 一分析 ると云 際 らし 0 てゐなかつ 0 我 構造物を突破して行くならば、原始人の精神生活や文化的水準に對して從來は十分な評價が 的 あら 動機ではない。 20 研究 ふより て は當 西 次 元の爲め る規律、 0 面 た事 外 如く結論 の題 rc を知 は岩 K 目 飛散してしまつた處 從つて「他に隱れたる動機を求める義務がある」と。 あらゆる活動は、今日我々が「迷信的」と呼ぶ處の一つの組織的 たるアニ ぶる事 した。 へられない。「迷信」 が出 111 即ち「迷信」 來るであらう。 ズ 4 0 體系 0 心理 は は原始人に於てすらも斯 に後戻りするならば、 「杞憂」 學 的 初 步 の如き、「夢」 0 6 のである。 他 の如き、 カン の心 る箇 屛風 アニ 理 一的體 社 魔 111 0 0 加 ズ 風 系に關 く理 0 ム體 習や 如 の基因を持 きも 解 系 規 1 を妨 る我 の支配 律 が げて で、 唯 2 0 0

衝 動 0 抑壓を、 到達したる文化的水準の尺度として觀察するならば、 ア == ミズム體系の下に於ても

明す 說明 進步 礼 原 遠方にまで 開 る る VC VC 箍 種 間 課する 始 るとしても、 なる害意 は や發達 つて多 族 事であり、 れば され得 ない 自分 民 は 族 0 男達 性欲 0 やうに の汚物を處分することで、それによつて自己の人格の一 0 1 だと云 あ 原始 戰 \$ は るだらう。 、の禁制 士 起り、それが唯だ迷信的動 同 が る を抑壓するとい 且つ禁制 性欲 衝動 情 狩 人の が戦場に 的 獵 ふ方が當て篏まる。 又彼等 効果を及ぼすものとされてゐる。 戰 K 17、 の満足を放棄する事 の満足を完全に遂行 それ 服する。 土が 漁撈 出 の衛生學的 一酸す は の節制 に、 自身 ふ無 それとして、少くとも る時 未開人 戰 數 K に對 根柢 争 斯 K 0 は自 に、 0 例 これと同様なことは、 カン してもこれ 一機の爲めに不當に低く評價されてゐた事を承認せねばなら 考 る制 はこの魔 せむとしてゐるが故に、 によつて更に大なる力を得るとい K 又 へで も當て篏る。 分の身を出來るだけ純潔と清淨とに 限を加 は は、 貴重 と類似 術的理

窟附けと共

に

看過

さるべ

きもの

では 本能 な植 へるの カン 然し、 くの 放棄 はせる迷 物 假 は、 の採集 如 令、 き禁 遠方にまで及ぶ効果とい 0 困難なる或は責任 さうせ 事實は 信 2 の禁制 差引勘定の爲め 部が敵手に渡つて魔法によつて害を 制 的 に出掛けた時、 は 0 動機 ね 成立される。 遠 ば抑壓されたであらう處 0 根據 征 ふ根 0 存する事 0 が常 保つと聞 成 本觀念は ある仕事 功とい その妻女 に斯かる制限を自身 2 K ふ事 魔 九 が推 可いてゐる。 を更 2 依然とし 術 10 從事 事 と關聯 定されると は は その ない。 K VC 懷鄉 就 よく説 間家 7 の背 T 5 2 明 T 未 0

第三章

アニミズム、魔術、及び念慮の全能

測しても別 る場合にのみ、最善をつくし得るといふ正しき心理學的洞察が、如上の假装の背後に隱れてゐると推 力を邪魔す 不在の思慕の外 るとい に鋭敏な推測と云ふ程でもなからう。 ふ事 には ずは、 何物でもなく、又男達は、 魔術 的 動 機でなしに、 直接 妻の不貞操が遠地で責任ある仕事 その妻女の消息に就いて、 に、 别 の機會に説 説明され 完全に安心してゐられ T 3 ずに從事 世 る夫の努

- ほ (一) フレーザー「タブー及び靈魂の危險」、一五八頁。
- [ (1) 同上書、□○○頁。

且 0 それは總 は誤りである。 つそれに 人の女が彼等の月經期間中に服する無數のタブー禁制は、血に關する迷信的恐怖に基いてゐる。 ての場合に於て魔術的動機に包含されてゐるが――に從つたものであるとい も亦實際の 根據を持つてゐる。然し乍ら此の血 の恐怖は、此處に 亦美的及び衞 ふ事を看過 生 的 目 的

神活動 7 人は最早理解し難くなり、且つ從つてそれの豐富にして敏感なるにも拘らず遙かに低く評價されてゐ = 我 111 及 ズ 0 は斯くの如く説明を試みることによりて、現代の未開人に對して、殆んど有り得べからざる精 4 洗練さを想像してゐるとい の段階に止まつてゐるこれらの ふ非難を受けるといふ事 種族 0 心理に就 いては、 はよく判つてゐる。 子供 の精 前 生活 然し余の考 それ は へでは、 我 2 成

引用してゐる。神や天使がそのために傷つくかも知れぬからである。との るー が れた説明を許すからである。 ないだらうか。 に置く事 無意識の惡し 余はこれまで説明されてゐないタブ と同 は禁ぜられてゐる。 様な誤解を容易に受け易いものである。 き衝動によつて使用されるかも知れぬといふ、或る徴候的行爲の豫感を認めては可 フレ 多くの未開民族に 1 ザ 1 ー規律の一群を考察しようと思ふ。それは精神分析者に委 は、 小刀の

あつては、

種々な事情で鋭利なる武器や双物を家の

ねら

双先を上

に向 けて は 5 けない

とい

ふ獨逸 0 迷

タブー中には、鋭利な

武 信

EX. ーザー同 上書、二三七頁。

#### 第四章

# 幼稚時代に再生するトーティズム

て唯 うな複雑なものまでも導き出さうと試みはせぬかと心配するかも知れぬが、それは不必要である。精 總括によつてのみ決定し得る問題である。しかし斯かる仕事は精神分析家の手段のみならず目的をも 神分析學が若し義務としてその制度の諸根原の一つを明かにせむとする必要があつても、それが決し 超えたものである。 最 初に讀者は精神作用とその構成との規準的定義を與へた精神分析學が、唯 に説明せむとする機制が、宗教の發生に對して如何なる相對的意義を負ふかは、各方面の研究の 一のものだとか、或は相一致する要素中の第一位のものだとして專壇的に主張するものではない。 一の源泉から宗教の

ア・アメリカ・アフリカ等の原始民族の間に於て、宗教の代りとなり又は社會制度の基礎となつた處の 本書 一の第一章に於て我 々は既にトーテミズムの概念を學んだ。そしてトーテミズムが 才 ース トラリ

あり、 括すれば、殆んど確實に次の如く結論し得る。即ちトーテム的文化は、一般に後世 爾 俗習慣 だ奇現象と思はれてゐたトーテミズムの現象に對して、古い各時代並に現代の社會に於ける多數の風 組織であることを知つた。一八六九年、スコットランド人、マック・レナン Mac Lennan が従來はた として、余はヴルトの民族心理學要論(一九一二年)から其の一節を引用しよう。「これ等の總でを總 來科學はこのトーテミズムの意義を完全に認容するに至つた。この問題に關する最近の論説の一つ 叉原 は トーテ 始民族の狀態と、英雄並に神々の時代との間に介在せる過渡的階段を構成してゐた。」 ミズ 4 の遺物であるとの推測を下して、初めて一般の興味を起させた事を知つてゐる。 一の發達 0 前階段で

### 註(一)二二六頁。

とも この論説の目的を遂げる為には、トーテミズムの性質を更に深く研究する必要がある。後に明かに 一下ふべ き次の十二箇條よりなるトーテミズムの法典 Cade du totemeisme を見ようと思ふ。

社 科學雜誌 卷、 十七頁より再録する。 Revue scientifique 一九〇〇年十月號。著者の四卷本「祭典、神話及宗教」一九〇九年、第

一定の動物を殺し又は食してはならぬ。然しこの種の動物を飼養し又は保護する事は差支へない。 第四章 幼稚時代に再生するトーテミズ

計や遁辭

をもつて緩和しようとする。

偶然死亡した動物は、種族の仲間と同様に尊敬を以て哀悼され且つ埋葬される。

肉食の禁は屢々動物の一定部分のみに限られる。

若し平素愛飼せ る動物を止むを得ず殺さねばならぬ時には、 タブーの違反卽ち殺害を、種々な奸

五、

六、一定の嚴肅なる場合、即宗教的儀式のやうな時には、或る一定の動物の皮を着用する。トーテミ 動物が儀式的に犠牲に捧げられる時には嚴肅に哀悼される。

七、 種族 及び各個 人はトーテ ム動物 の動物名を自分の名とする。

ムが尚ほ存在せる處では、この動物はトーテ

ム動物で

ある。

八、多くの種族は動物の繪を紋章として使ひ、それをもつて武器の飾とする。男達は其の身體に動物

0 一繪を描き或はそれを刺青する。

儿、 危害を加 トーテ 4 ないものと見做されてゐる。 が 如 何なる怖ろしき危険なる動物であつても、その動物の名としてゐる種族の仲間 には

+ ・トーテ ム動物はその所屬する種族を保護し且つ危険の警告を與へる。

+ 一、トーテム動物は彼に忠實なるものに對しては未來を豫言し、其の指導者となる。

十二、一つのトーテム種族の仲間達は、共通の祖先といふ結合によつて、トーテム動物と結ばれてね るもの と屢々信じられてゐる。

して とが出來る。この著者のこの問題に對する奇異なる態度は、トーテミズの本質的性質を幾分無視 や遺跡を此處でも亦持ち出してゐるのだといふ事を考慮に入れるならば、はじめてこれを翫味するこ ねる處から來てゐる。 この ねるもの トーテ と思は ム宗教の教義問答は、ライナッハが、トーテム組織の嘗ての存在を結論し得る總での表徴 n 彼はトー る。 テ ミズムの二大教義の一つを强ひて度外視し、他の一つを完全に看過

は云へ、その書の興味と教示に對しては感謝せねばならぬのである。 げた一人の著者に注目せねばならぬ。その書はこの問題に闘する觀察の最も完全なる蒐集と、これに よつて起された問題の最も徹底せる討究とを編纂したものである。 (一九一〇年) の著者フレ 7 1 テミズムの特質について正しい觀念を獲ようとする爲には、この問題の爲めに四卷の著書を獻 1 ザー に對して、假令精 神分析的研究の結果が彼の結論とは遙かに異ると 即ち我々は「トーテミズムと外婚」

652 この領分の事で確認を得むとするには種々なる困難と戦はねばならぬ事を、一應讀者に示めしておく 事は、恐らく適當であらうと思ふ。

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズ

第一に、觀察を蒐集する人と、觀察を消化して討究する人とは同一ではない。前者は旅行家や宣教師 て説明しようとする傾向がある。 じやらに彼等を容易に誤解して了ふ。而して常に彼等の行爲や感情を我々自身の精神的闘聯物によつ 成の問題に歸する。 であるかといふ幾多の爭論が學者の間に存するのである。原始的狀態を確定する事は從つていつも構 である。それ故原始人の文化の特徴に就いて、何れが根原的の形態であり何れが其後の二次的の形態 又如何なる部分がそのもの」歪みや變更を示せるかを、決して躊躇なしに決定することは出來ないの れが爲に彼等の現在の狀態や考へ方の如何なる部分が化石のやらに原始的の過去を保有してゐるか、 我々に少しもないのである。むしろ未開人にあつては深刻なる變化が各方面に起つた事は確實で、そ 等の原始的の觀念や制度をそれら〜進化や歪みもなしに、我々の認識に受容する事を期待する權利は 民族は決して年若い民族ではなく、却つて元來は文明人と同じやらに年老いた民族である。それ故彼 Review, 1905, T. and.Ex.1.p. 150.) 屢々虚構の又は誤謬の報告を爲す。—— る動機から(フレーザー「オーストラリア土民間に於ける宗教及びトーテミズムの起原」(Fortnightly ては明かさない。たゞ多年彼等の仲間に入つて暮して來た他國人でなければ打明けない。彼等は種々な 交りの英語補助法によつて被問者と交際しなくてはならぬ。未開人は彼等の文化の秘密な事項に就い る事は容易ではない。觀察者の全部は彼等の言語に慣れてゐないから、通譯者の助けによるか或は片言 であり、後者は自分の研究の對象を恐らく一度も實見しなかつた學者である。――未開人に理解させ ――結局原始人の思考の中に侵入する事は容易でない事になる。我々は子供と同 一忘れてはならない事は原始

1

種族

トー

・テム、

これ

は

全種

族

が

共

有し、

代

H

相

総

5

でゆくも

7 Gattung る は く特 的 1 稀 對 1 相 フ 例 K テ 五 殊 象であつて、 v 4 は へば 的であつて、 1 な關係を作つて が崇物 人工 ザ であらねばならぬ。その種 1 1 から 的 1 作 テ 彼 Fetisch その 品品 4 0 最 1 が 0 尊敬を 動 i ゐるものだと信じてゐるからである。 初 群で テ 物 0 と異る點は、 である場合に 4 ある。 は 文に 示す所以 人間 書 を保護し、 5 一は通常は動物或は植物の一種であるが、稀には無生物か或は は、 た處によると、 トーテ はその 未開 ムは崇物の如き孤立した個體 動 人間 人が自分自身 動物を殺 は トーテ 1 さず、 ーテ 人間とその とそ 4 4 植物 IT は 向 の種 未 で つ 開 て種 あ 類 人 る場 人間 が に属する總て 之 迷 な方 のト で 合 信 K はなく、 的 はそ 1 尊 法で敬意を示 デ 敬 れを截 なを示 4 0 常に との 物 との す 間 6 -して 0 な の結 間 0 0 極 K 物質 種 0 る 8 全 合

註 「ト 1 テミズ AL エディ 1 1 ラ、一八八七年、 彼の大著 「トーテミズムと外婚」 第一卷所載。

トーテムは少くとも次の三種類に區別される。

性 1 テ 4 これ は異性 を除 5 たる 種族 の全男性 一仲間或は全女性 一仲間 IC 属するも

7 1 個 テ 4 人 1 は 種 テ 4 族 1 1 1 2 九 テ 4 は 個 K 比 人 2 L T 太 10 餘 個 り重要なものではない。 有 0 16 ので、 子孫 K は総 總て誤りない 承され な 5 8 \$ 0 0 とすれば である。 後 後の二種 0 二種 0

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズ

4

性及び女性

の團體的崇拜

の對象である。

は後年 の産物であつて、 トーテムの本質にとつては餘り意味あるものではない。

る子 種 族 孫であると考 1 テ 4 (部落 へ、相互 トーテ の共同 4 的義務及び は、 1 1 テ トーー 4 0 デ 名を自分の名とし、 ムの信仰によつて互に堅く結合されてゐる處 共同 0 祖 先 0 血 を受け継い でね 0 男

物 面 0 は カン 逆に、トーテミズ である。 1 及び他 1 ると見做し、 1 は、 か は相分離する傾向 人間とトーテ 残つてゐる事もある。トーテミズムのこの兩方面が、その根原に於て如何樣に相 その 5 111 ミズムは宗教的組織たると同時に社會的組織である。 換言すれば我 0 ズ 根源 種族 4 0 トーテムに對する態度と種族の仲間に對する態度とが區別されてゐないことが、いよ 兩方面 に就 4 に對抗する責任觀念を作つて ムの上に建てられた社會組織が消滅したやうな國々の宗教の中に、トーテミズ との間の相互的尊敬と擁護との關係を作り、 いて我 を示してゐる。 ス々が古 が、 最 及 の無 い時代に溯 初 は相 知なるが故に確實なることは云へない 社會的組織は屢々宗教的組織の消滅の後までも残留 互に分離され れば溯る程、種族の仲間は自分等をトーテ ゐる。トーテミズ ない ものであつたことだけ 4 其の宗教的方面 その社會的 の後年の歴史に於ては、この二つの方 ので 方面 は確 ある。然し全般を通じて、 に從 に從へばトーテ 質に切言 耳 ムと同 へば部落仲間 に關連してゐた し、又 0 し得 13 はその 種 ること 4 類で の遺 相 ズ 4 五

いよ明瞭に現れてゐる。

られる。 外の物である時 彼等 じられてゐる。 ことすらも禁じられることが屢々である。 又食はないとい である。 宗教的 0 1 この信仰の結果として彼等はトーテ 1 組織としてのトー デ A トーテム保護のタブー禁制を違反する事は、自動的に重き疾病か或は死によつて罰せ ふ禁制 にはその物をトーテムとしてより以外には取扱はないのである。 の名を自分の名とし、又普通彼等はトーテムから源を發してゐるものと信じて は、 それ テ ミズ に闘する唯一のタブーではなく、 ムの特殊の叙述に於てフレ 多くの場合に於てトーテ ム動物を狩らず、殺さず、食はず、又トーテ ーザーの重要視 トーテ ムはその本名で呼ば 4 に觸 せる點は、 和 1-1 ることも、 テ 種族 n ムを殺さない 4 ることを禁 更に が動物以 0 ある事 仲 見る 間 は

## 証(一) タブーに關する論文参照。

の儀式と贖罪の儀式の下に爲される。 れたならば 1 テ 4 部落 動物 0 0 仲間と同 標本は往 じに哀弔され葬られる。若しこれを殺さねばならぬ場合には、 及 部落に よつて飼養され又拘圍されてゐる。その死 んでゐるもの 前記 が發見さ の謝罪

艺 今日猶、口 1 7 のカピト ルの岡の檻の中にゐる狼や、ベルンの洞穴の中にゐる能の如くにである。

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズ

毒蛇) は屢々 は 種族 豫 1 本來は神の難行 Ordalien であつて、多くの系統や純血の試驗はトーテム 想 テ であつても、 はトーテ ムは疾病を救つたり、前兆や警戒を部落に與へたりする。家の近傍にトーテ 死人の生ずる豫告だと見做され が確證されなかつた時 ムから保護され警戒されむことを期待してゐた。 2 0 動 物 には、 は種族 被害者は種族から放逐された。 0 る。 人達 1 K は何等の危害を加へない テ 4 が自分の縁者を連れに來るのである。 若しトーテムが危険な動物 フレ ものだ 1 ザ と豫想 の考 の裁斷に任されてゐた。 へで ム動物 してゐた。 が現 (猛獣や 若して れる事

註 (一) 貴族の白色婦人が持つ傳説の如くである。

產 上下 0 持つたものである。最後に、嚴肅な仕方でトーテ 種々の重要なる關係の下に部落仲間はトーテムと同族であることを强調しようとする。例へば外見 仲間全體 成年、 テ 4 埋葬 に似せようとしてトーテム動物 がト 1 0 儀式 テ 4 の折 に變裝してトーテ IC は、行爲や 4 言 のやうに振舞 薬によつてトーテ の毛皮を着たり、 ム動物を殺す儀禮がある。 ふもので、 4 1 との デ ム動物 同 雑多な魔術的及び宗教 一化 が行 の繪を刺青したりする。出 はれる。 舞踊 的 0 は、 目 一的を 部落

註(一)前掲書四五頁、――犠牲に關する説明の條下を參照。

7 テミズムの社會的方面は、第一に、嚴格に保たれた命令と大なる制限との中に現はれてゐる。

母 0 る。 紐帶 系繼 即ち部落 テ 4 0 承であつて、 よりも 部落 部落 は流血 0 一層强固である。 0 仲間 仲 が他 最初、父系繼承 に對する贖罪の要求 は 兄弟であり姉妹 の仲間 彼等は家族 に殺害された時 は恐らく毫も認め であつて、 IC 連帶責任を感ずる。トー の紐帯では K 相 は、加害者の 五に助け 5 \_ れなか 致しない。 合ひ、 全種族は其の殺害に對して責任を負 つたらうか 何故 相 テ 五 ムの紐帶 ならば に防 らで 衞し會 ある。 1 は 我 1 テ 及 ふ義 の意味での家族 4 一路を持 の緩 承 は 通常

展 外 る外婚である。 的 關係 婚 5 して老年者 は n 未開人の嚴 に入つてはならない事である。 K 相當するタブー て完全 に對する阻 我 K 25 L はこ 理 5 骨 解 の問題 禁制 止ともなるとい 肉姦恐怖 し得らるること、 は、同じトー に本書 より發して爲ること、外婚 この事 の最 ふ事である。 及び外婚は最 初 テム部落 が有 の全論文を捧げた。それ故に此 名にして且 0 仲間 初若年者に對する骨肉姦防禦をなし、 は相互 は つ謎である處の、ト 團體結 に結婚してはならず、 婚 元に於け 處で る骨肉姦 引 ーテム 用 して置 に結付 及び K 對 -般に 3 いてる 保證 性

証(一)第一章の論文参照

\*

フ 1 ザ 10 1 テミズ ムに闘する此 の叙述は、この問題の最初の文獻の一つであるが、これに余

第四

幼稚時代に再生するトーテミズ

は最 は第 とい と考 仲間構成や種族の組織に對して規準的となるものも 分言 於て團體 じられて、僅 は、人々 るもので、 義を有する。 に於て述べて曰く、『ト 出 產 近 ふ事 へて 表者 名 の蒐集論 K を説 ねたとい がトーテ の觀念や或は 0 1 その結果多くの場合にトーテ 名であり、 は或程 1 然し斯くの如きこの概念の適用は相互に混淆して、特殊 明す かに一定の事情の下 テ 文の中 ム動物 度まで ム動物を本來常に單なる種族仲間の集團名と見做さずして多くは當該區分の 3..... ふ事實を説明する。 又卜 他方に於ては出産名である。 1テ から二三の拔萃を附け加へたい。ヴントは一九一二年 K 對 は神聖なる動物であつた。 ーーテ 4 する態度 一動物 2 4 0 に於てのみ許されてゐた。之は、これに關聯せる重要なる矛盾現象、 動 の祭祀 は當該 物禮 0 .....20 中 團體 の意 4 に現 拜 は殆 は 九 -味 の祖先と考 てる が表 んど種族 定の儀 事實は又これらの動物 トーテム動物の肉を食 ある。 而して後者の關係に就て此 た K 現 心的區 それ へられて 式や儀式的祭祀 n この規準 分の は 單 ねて ……… 單 ねる。 に箇 と種 なる命名目録となつて了つ の意義 2 從つて 一族仲間の信仰や感情 0 K の祖先が禮拜者を享けて ふ事はトーテ 動 あ の簡 物 つて 1 に著した民族 の名 ト ば 1 かりで は論外 テ 及 は同 のもの 1 4 テ 0 概念 時 4 はなく、 4 として、 仲間 には消 K L\_\_ 心理學要論 神話 が は、 種族 祖 確 滅 10 方 ねた 的意 V し得 種 だ 2 10

即ち一定條件の下に於てはトーテ

ムの肉を享受し得る一種の儀式があつたとい

ふ事質に對應

慣規律によつて互に結合されてゐたといふ點に 連をもつてゐるのである。」 闘する事である。 『・・・・然しこのトーテム種族仲間の極めて重要なる社會的方面は、集團間の変際に闘する一定の習 而してこの種族仲間はトーテム時代に早くも出現した重要なる現象、即ち外婚と關 ある。これらの規律 の内 第 線に立 0 もの は 婚 K

性的交通を禁ぜられた。 Sprant. だけであつて、そして箇々の種族の祖先と見做された。トーテムは母系によつてのみ繼承された。 特質を摑まうとするならば、次の如き本質的特徴を發見することが出來る。トーテ し我々が後代に至つて發展又は衰徴したものにせよ其等の總てを通じて、原始的トーテ ムを殺す(或は食す、 原始狀態では兩者は一致する)ことは禁ぜられた。 トーテム仲間は相 ムは元來たが 動物 互に 4 10 0

証 社會制度としては、同一トーテムの男女相互間、及び他のトーテム集團の仲間に對する各關係を調和 フレ の原始的制度として取扱はれた。宗教制度としては、未開人と其のトーテムとの神秘的結合を意味し、 て、トーテムに就いて述べてゐる結論は本書と一致してゐる。「斯くトーテミズムは通常宗敎及び社會 ーーザ 1 が此の問題に關する第二の著述 The origin of Totemism, Fortnightly Review 1889,

中 テムの婦人と結婚又は性交すべからず。ハー九一頁)フレーザは、そこで我々をトーテミズムの議論 規約は、自身のトーテム動物又はトーテム植物を害し、又は食ふべからず。第二の規約は、同じトー させる。而して此制度のこれらの二方面に照應してトーテミズムの二箇の大體の規約が出來る。第一の 來獨立せるものかは種々に解答され得る問題である。」 心に導くやうな論を附け加へて曰く、「二箇の方面」 一宗教的と社會的 一は常に共存したか又は本 0

が學者間に於ける意見の相違を豫め知つて貰ひ度いが爲に氏を此處に選出したのである。それ 出てゐないで、 てゐることはおかし ライナッハの述べたトーテミズム法典 Code du totémisme の中には、主項目の一である外婚は全く しかも第二項 い。けれども氏はこの問題 く目の 假定であるトーテ に關 4 して大貢獻をなした書物の著者であり、 動物 の系統を引いた事だけが附隨的 K 且 說 に就い つ叉余 明

per

て述べようと思ふ。

ど、いよく一益々これを理解しその本質の謎を明 111 ズムに關する總でのものは確かに謎である。決定すべき問題は、トーテムの由來、外婚 7 1 テミズ ムは總ての文化 の規則正しき階段を構成して來たといふ見解が否定し難くなれば かにせ むとする要求が熾んになるのである。 (從つてそれ 1 デ

又人間 K るには、 依つて現 の如何なる心的要求をこの制度が現してゐるかを會得せしめねばならぬ。 歴史的であると共に心理的であらねばならぬ。如何なる條件の下にこの特有の制度が發展し、 れた骨肉姦のタブー)の動機、 トーテ ム制度と骨肉姦禁制との關係である。 これを理解す

闘する主張の總ては、稍疑はしい。又一八八七年のフレーザーの著書によつて作られた言葉も著者の 勝手なる偏見だといふ批評を免れない。且つフレーザーは此の問題に關しては彼の意見を再三變更し 究者の意見が如何 讀者は、い 力 に多種多様なる見地から此の問題の解答が試みられたか、而してこれに關する專門研 に甚 しく異れる かを聞くならば、 確 カン に驚かれること」思ふ。 1 テ ミズ 4 外 婚に

たのであるから、自分自身からも反對を受けるかも知れない。

証 彼は斯様な變說を行ふに當り、次の如き優れたる文を以て述べてゐる。。これらの難問題に關する余の 九一〇年の序文。 地の色彩の變ずると共に自己の色彩をも變ぜねばならぬからである。トーテミズムと外婚、第一 に變化のある每に自說を變更する考である。そは忠實なる研究者はカメレオンの如く、自己の踏む大 結論が最後のものであると主張する程余は莫迦ではない。余は自己の見解を再三變更した。更に證據

トーテ 第四章 111 ズム並に外婚の 幼稚時代に再生するトーテミズム 制 度 の起原を更に深く研究するならば、その二つの本質は極めて容易に把

握し得られるであらうとい して、 れ故此 も鼻ば 情 0 2 版 つた見解を反駁し合ふ事は容易な事である。學者は互に批評し合ふ場合には、 0 ワ 的特徵 一學者の判斷に初めから適合しないものもある。それは餘りに理窟附けであつて説明すべ 原始的 75 1 \$ 中の報告)の如し。余はこれらの互に相反駁する假說を年代順によらずして報告したことをお斷り へるには、 IJ ゼ あ ウ・ラ 處では しの强 る。 R goldenweiser これを否定せむとする傾向 には 形態や其の 更に 2 -我々はたゞ獨り假説に依る外はない、と云つてゐる。種々試みられた説明の中 大部分省略 5 15 叉別 顧も拂つてゐない。 ものである。 Andrew の解釋 成立の條件などは最早保存して したが の説 Lang ふ推測は尤もなことである。さて然し、この事柄を判斷するに當つてはア に從ふ方がむしろ好 明瞭でない Non liquet とい 一アメリカ 此 の問題 のあるを否み難い 又或るものは觀察によつて證明できない の注意を忘れてはならぬ。 の最近文獻に於ては、 民族學雜誌第二十三、一九一〇」、(大英年鑑、一 いやうな材料 は と云つても、 ねない ふのが結局、 のであり、 の上に立つてゐるもの 7 とい 驚くに當らない。 テ ふのは、 4 その結果、 問題 多くの論點の歸着である。 ・假設の 未開 0 自説を創造する時 一般 民 上 不完全なる觀 族とても是等 例 的 3 ある。 一に建つ 解決 ばゴ き事物 は には 各種 7 九一三年 1 不 る 12 可 察に 制度 るも の感 能と デ の異 心 そ 1

學説を、

a

经 0 「この場合トーテミズムの にも絕對的原始人やトーテム制度の發端を觀察し得ない」廿九頁。 によるの外には手段がない」アルドルーラングの「トーテムの秘密」一七頁。「現代の如何なる場所 起原は歴史的研究や實驗を超越せるが故に、此問題に關しては我々は想像

## (A) トーテミズムの起原

生物の名を自分(彼等の種族)の名とするやうになったか」。 トーテミズムの起原といふ問題は斯う云ひ顯すことも出來る。「どうして原始人は、動物や植物や無

始めには恐らく動物の名だけであつたらう。(譯者曰、今日の我國にても虎雄、熊太郎、猪之助或はツ ル子、カメ子等とあるが如し。)

を刺青の風習に歸せむと考へてゐたと云ふ。余はトーテミズ L の發生に闘する意見を發表することを差し控へた。ラングの報告によれば、レ 蘇格蘭人マック・レナン 名目論的、し社會學的、で心理學的の三種に分けて見たい。 Mac Lennan はトーテミズムと外婚を科學の爲に研究したが、 ムの由來に關して一般に認められ ナンはトー トーテミズ テミズ てゐる 4

ALL STREET 「動植物の崇拜」、Fortnightly Review 1869—1870,「原始人の結婚」1885、 兩者共に「古代史研究」 八七六年、第二版一八八六年に發表されてゐる。

## 註(二)「トテームの秘密」一九〇五年、三四頁。

### (8) 名目論的學說

この學説に關する報告は、 余が使用した標題の下に約説するを適當とする。

であつて、紋章によつて個人、家族及び種族を互ひに區別せむとしたものである。」 人の述べた處に依ると、彼がトーテム現象に就いて既に知り得た事柄は、各種族は名とい 10 一區別される必要をもつてゐるといふ事に歸着すると云つてゐる。 ~ K ルーのインカ王族の後裔で十七世紀にペルー國民の歴史を書いた、ガルシラソ・デル・ベガとい Keane の人種學に次のやうに現れた。「トーテムは「紋章」heraldic badges 同様な考へが 數 から發生したもの 世 紀 ふもので互 後 10 キー

## 置 (一) ラング「トテムの秘密」三四頁。

### 證(二)同上。

0 中で發表してゐる。 マックス・ミュルレル 日く、トーテムは(一)部落の徽章、(二)部落の名、(三)部落の祖先の名、(四) Max Müller はトーテムの意味に関して同じ意見を氏の著書 「神話學の論文」

や個人の爲めに、殘るやうな、文書によつて確認し得るやうな名を要求した。かくの如くトーテミズ 部落から崇拜されてゐる事物の名であると。其後一八九九年ピクレル J.Pikler は日 ふ。人間は仲間

といふ觀念が起つたと。 事 ズ 4 でもある。然し未開人が初めて或る動物の名を自分の名とした時に、その事から其の動物との縁 4 は 0 人間の宗教的要求からではなく、むしろ些 核 心たる命名 は、 原 始 人の記錄術 0 產物 細 7 ある。 なる日常の要求から發生したものである。 1 テ 4 の特徴は容易に表し得 る記號 トーテ

- 一 ラングに依る
- ピクレル及びソムロ 對する貢獻」と稱してゐるは正しい。 「トーテミズムの起原」一九〇一年。著者等はその解釋の試みを「唯物史觀論に
- 後世 0 ズ つてゐる。 名或は綽名となつて子孫にまで繼承されるに至つた。原始人の言葉の不定や不可解の結果との名が 4 は 0 1 パー 誤ら 人か 彼は述べて曰く、各個人の性質上、動物の名を自分につけることが要求され、かくて榮譽 1 れたる祖先崇拜となったのであると。 ら、彼等の . スペ 1 サ 祖 13 先は其の動物であつた證據であると考へられるに至つた。斯くしてト 亦同 樣 10 命名とい ふ事 は トーテミズムの成立 に決定的意義を與へると云
- I 註 イバリー卵 「動物崇拜の起原」 Fortnightly Review 1670, Lord Avebury (前名サー・ジョン・ラボック Sir 心理學原理、 John Lubbock といふ方が有名で 第一卷 一六九一一七六。

ŀ

物そのものが一定の尊敬を受けるに至り、遂には崇拜されるに至つた。

ある) 日 らぬと。 動物崇拜を説明せんとするには、 は、この誤謬を力說してはゐないが、トーテミズムの成立をこれと全く同じやうに考へてゐた。 熊とか獅子とか云はれてゐた人の子供や從者は、自然にそれを種族の名とした。それから動 如何 に屢々人間の名が動物から採られてゐるかを忘れてはな

その名は母系繼承の制度であつては決してその子孫に傳はり得なかつたのである。 7 フィ 一個人の標章ではないことを示した。然しさうでなくて、トーテムは元來個人の名であつたにしろ、 斯 ソンである。氏はオ くの如くトーテ ム名を個人名に復歸させる説に對して、正當らしく見える非難を提出 ーストラリアの 狀態 に就て、 トーラ 4 は常に人間の集團 の徽章であつて決し したものは

(一) "Kamilaroi and Kurmai,一六五頁。一八八〇年(ラング「トーテームの秘密」による)

秘 群 分言 を説明してゐるだけで、この名を得るに至つた意義、卽ちトーテム組織を少しも説明しない。 、二種の興味ある心理的要素を取扱つて、トーテミズムの謎を終局的解決にまで導いたと云ひ得る。 密」(一九〇九年)の中に發表したものである。 以 の學說中注目すべきものはアンドルウ・ラングがその著「社會の起原」、一九〇三年)及び「トーテムの 上 述べて來た學說 は明か に不適當なものである。 この著はやはりその書名が問題の核心となつてゐる これらの説 は原始種族が動 一物名を採用した事實 この一

織中 と動物 A 係 り、 ではなくて、却つて意味の深い且つ本質的なものである。一人の人間の名は彼の人格の主要成分であ n 慮しなかつたと想像してよからう。これらの名の起原は忘れ去られてゐた。そこで彼等は熟慮してそ された時、 要でないとした。 にとつても又今日 ラ 0 に闘する知識を得ようと試み、而して名の意義に就いて確知するやうになると、必然的 連絡 恐らく彼 2 に含まれてゐる凡ゆる觀念に到達せねばならなくなつた。 ガ 0 種屬 の著 以外には果して 其處に血のタブーの直接の結果として外婚を包含せる汎ゆるトーテム禁制が現れ との間 の魂の へでは、 彼等が の子供にとつても同じく 一部分である。 10 如何にして部落が動物名を付けるに至つたかとい 如何 秘密 2或日 なる連絡が考へられ得ようか。 なる且つ意味深き連絡 ふと斯様な名を持つてゐる事を意識に上せたが 動物と同じ名であるといふことは、原始人にとつて、彼等 我々の思つてゐるやうな無關心な又有名無實 があることを思はしめ この 名は原始人にとつては 血緣關 ふ事を問題 係 が同名の故 た ので その出 ある。 にするは差當り必 を以 處 そこ に就いて て 今日 P 1 VZ 度假定 血 0 デ 緣關 は顧 未 4 組

## 話(一) 上掲のダブーに闘する論文一○○頁参照。

同 「これらの三次項 一の名を所有する者の間の神秘的 以外 には必要でない。 連鎖に於ける信念、及び血に闘する迷信、 即ち、 起原 0 未知なる部落的動物名 これらが外婚を含める 人類又は動物 K 限らず

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズム

8

總ての トーー テム的信條や儀式の發端となるに必要だつたものである。「トーテムの秘密、

0 下 に、 部 分は、 心理 グの説 一的必要 2 0 明は所謂二時代に廣がつてゐる。その説明は、命名の起原が忘れ去られたとい 名 上、 の起原を説明しようと試みてゐる。然しそれは我々には全く別 1 テ 4 名 の事實からト 1 デ 4 組 織を導き出 したも のである。 種 0 2 4 0 0 説の今 であること 一つ

史か 32 承認 要か ふ假定は、 つた名 ラ を侮辱や嘲弄として考へる必要もない。其他ラングは、 ら個 2 6 L グ説 引用 が、 來た名は動物から借り來つたものである、とい た。「外部か 2 の種族 ラング説のこの第二の部分と前述の第一の部分とを結合させてゐる。 L 名づけら の他の部分は、余が命名的と呼んだものと本質的に大差はない。區別せむとする實際的必 た (例 らの命名」naming 名が餘儀なく採用された。それが爲には彼等は他の種から各種 へば n た 假裝、 側 から採用され且 毛髪の冠)。この from without 0 自發的 名 0 成立 に使用 ふ事實は最早驚くに當らない。且つ原始人はこ とい 一狀態が 外部 され ふ事がラング説構 たとい 時 カン ら與 の經過と共に忘れられて了つたとい ふり へられて元來は嘲弄 なからざる實例 成 の特 族に與 色で ある。 られ を後 の意味 の歴 カン 4

(b) 社會學的說

une hypertrophie de l'instinct social 以外の何物でもないと發表した。 然し最初よりトーテ 1 1 は後代の 4 動物の由來といふ要素を輕視して、大膽にもトーテ 祭祀や風習の中にトーテム組織の遺跡を發見することに成功した人であるが、 ミズム は「社會本能の肥大」

註 (一) 前揭書、第一卷四一頁。

デュルケイム E.Durkheim の新著 「宗教生活の原始形態」「オーストラリアに於けるトーテム制度

(一九一二年)も同様の見解で貰いてゐるやらに見える。

會を具 1 1 テ 象してゐ 4 は此等の民族の社會的宗教の明白なる代表者である。 る。 それは彼等の尊敬の真の對象たる社

。にその 然し乍らその利害關係とは、最も元素的な、且つ最も凱切な人間的欲望たる饑餓以外の精神的動機に る重 この食料を以て商賣を營み、これを他種族と交換したであらうと推定した。種族 他の著者は、社會的衝動がトーテム制度の形成に参加してゐる事に就いて、更に深い根據を探求し 要な役割をもつた動物 即ちハッドン A.C. Haddon は各原始種族は元來特殊の動物或は植物を以つて食料とし、又恐らく 種族 にあつては、該動物に對する特別 の名によつて、他種族 の親密と一種の利害關係とが成長して行つたに に知られるといふ事は極めて自然の が自身にとつて 事で ある。 相違 ない。 同 斯

基くものでは決してない。

(一) 一九〇二年ベルファストで開催された英國科學協會人類學部に於ける講演。 部五〇頁以下。 フレーザー前掲書。

選好める は原始 力 未開人は食物として何でも喰ふ。殊に低級であればある程甚しい。理解し難き事は、斯かる專取食物 ら如何にして殆んど宗教的とも見做さるトーテム關係が發達し得たかである。その宗教的關係は 總てのトーテム學説中、最も合理的なる此説に對して爲された反駁論では、かくる食物供給の狀態 る食餌 人間には何處にも發見されて居らず、且つ恐らく決して存在しなかつたであらうと云つてゐる。 の絶對的禁欲を究極としてもたらすに至った。

つた。これは他の場所で述べよう。 フ 1 ザ 1 から トーテミズ ムの成立に闘して述べた三つの學説の第一のものは、心理學的のものであ

る報告書のお蔭で出來上つたものである。 に述べる第二のフレ ーザ ーの學說は、中央オーストラリア土民に關する二人の研究者の主要な

1Z (1) ボールトウィン・スペンサー及びギレン Spencer # H.J.Gillen の「中央オーストラリアの土民」 ドン一八九一年。

あり、 ザ 思考を記述してゐる。そして二氏の判斷、 1 ス ペンサー及びギレンは一團の種族、所謂アルンタ國民 Aruntanation の間の特有の制度、 は賛意を表して 1 1 テミ ズ 4 る の第 る。 -の且つ特有の意義を説明し得るも 即ち此等の特異性 は原始 のであるとい 状態の性質として認 つた言葉に對して、 むべきもので

此等の特異性は、 アルンタ種族 (アルンタ國民の一部) にあつては次の如し。

個 人女 彼等は K 10 定 めら 1 ーラテ n ム部落 る。 に區分されてゐる。然しそのトーテ ムは繼承されないで、(後述の仕方で)

達せる區分によつて作られる。この區分はトーテムとは關係しない。 1 1 テ ム部落は外婚 ではない。結婚制度は 結婚區劃 (譯者日、第一章の圖解參照)の高度に發

る儀式 の執行 1 1 テ ム部落 にある。(この儀式を の職務は、巧妙な魔術的方法によつて食用にされ得るトーテム對象の増加をはか Intichiuma と稱す。)

のとしてゐ で、同一のトーテムに屬する死人の靈が自分の再生を待つて居て、其處を通る女の體內に侵入するも 四 7 ル 1 る。子供が生れた時には母親は何處の靈所で授かつたらしいかを告げる。それによつて子供 タ族 は特有の妊娠 及再生の學說を持つてゐる。彼等の考 へでは、 彼等の國 0 定 0 所

第四

章

幼稚時代に再生するトーテミ

A

と稱す) 0 1 1 テ 4 に結付けられてゐると考へられた。 が決定される。 更に又靈(死人竝 に再生者の)は其場所にある特有なる石の護符(Churinga

DA

四

性的行爲を外觀上認めてゐない事である。 外の女とは結婚しなかつたことを主張する或る神話 じさせたらし VC 今 日 生存 要素が す る プフレ 人間 第 1 に、 の中で、最も後れたる最も未開 ザーをしてア アン タ族 0 ルンタ族の制度の中にトー 祖 先は 姙娠を性的行為の結果であると未だ認めない 通常 彼等のトーテ の存在する事である。第二に、 なるものと見做 ムを食用とし、 テ ミズムの最古の形式の存する事を信 してよい。 彼等 彼等 固 有 の姙娠 人間は、 0 トー 說 テ 確 では 4 以 力

てゐ K 消 0 費組合を作 全然異つた光を以て、 フ 2 自然界 は他のあらゆる部落を幸福にした。部落では自分のトーテムを少しも或は極めて僅か 1 若しそれ 书 1 この制度は單に「協働的魔術」の巨大なる一片であつた。原始人は謂は、魔術 が 0 つてゐた。 この 1-か 1 部分を管理 食用 テ 111 人間 各 K ズ なら トーテ 4 0 の必然的 判斷 L 如 てその害を防 1 4 部落 1 を な要求を充すべき全然實際的 デ Intichiuma 4 は 一定の食用資料の豐富を保つやうに配 例 グ事 1 ば 有害 が 儀式 1 1 な動物や K テ 依つ 4 部 た時 落 雨や の組 の義 風 務 などの 織 1 とされ とな 1 テ つて現 4 1 慮す 制度 て 1 る デ た。 n は る事を仕 4 彼 で た 各部 あ 0 王 0 前 0 的生產及 みしか た場合 事とし 述 に俄 落 のこ 0 カン

たやうに見 彼等自身が 0 つて得られ 重大なる方面 にする事を許されなかつたので、 た解釋の下に於て、 トーテ 即ち ムの社會的義務として作つて吳れたものを供給された。 この Intichiuma 出來るだけ多くの食用トーテ フレ 1 ザ 他部落の爲にこの貴重な産物を供給し、その代りに他部落から 1 は自分の トーテ ムを他部落の需要に供給すべしといふ掟を見落し ムを食 ふ事 の禁制 に眩惑されて、 儀式 この問題 によ

EZ. 「これに闘しては何等の朦朦さ又は神秘さはない。人間の字想の最も微かな萠芽の上に魔術的の 爲さむと欲した二三の著者の引出ざらとする形而上的の霞は、 的なる生活様式には全然認められざる處のものである「トームテムと外婚第一卷一一七頁。) 野蠻人の單純なる肉欲的なる及び具體

落 同 5 假定 7 の爲めに其の 12 一化の破壊はトーテ フ ンタ族 ふ觀察 を下した。 v 1 护 1 カン の習慣を容認した。さうすると、次の發展即ち自身はその享食を殆んど拒絕し は、 5 この トーテムを保有することを以て満足したといふ事が理解し難くなる。そこで彼 即ち動物はその 各トーテ 制 限 ムの支配権を害する、 は決して信教 ム部落はもともと何等 同類を決して喰ひ盡すものではなく、 心といふやうなものから發したのではなく、却 といふ觀察から出たものであると。 の制限なく自分の トーテ それが爲め 4 を食用としてゐ 或は自分自 に生ず つて恐らくは斯 なが る動 身で手を たとい は 物 6 との 他部 次

第四

章

幼

稚時代に再生するトーテミズム

觸れないとい 說 K 明の よつて外婚 難 事を蔽はなかつた。又アルンタの神話 VC ふ事によつて、 戀 化したか は、 その物を手馴づけむとする苦心からであると。 少しも説明しなかつた。 の主張せるト ーーテ ム内の結婚 しか の習慣が、 しフレ 1 如何なる道程 ザ 1 は この

二四

### 蹬(一)前揭書一二〇頁。

ED る。 成立し又は崩壊する。然し乍らデュルケームとラングのなした反駁 されるであらう。 1 0 中象を與 發端 1 ア テ とい ル 4 を食 2 へたる神話は、恰も黄金時代の神話の如く、過去へ投出されたる願望瞑想として容易に説 夕族 ふより 1 はむしろオ K 6 基 1 むし くフ テ 4 內部 3 v 1 崩 1 スト の結 ザ の時 1 ラリアの種族中の最も發達したものと思へる。 婚を行 0 期を代 學說 は 3 0 表してゐるも 自 ア 由 ル ンタ制 を強 調 す のと思へる。今日行はれてゐる に於ける原 る が爲 め 10 に對してこれ %始的 フレ 性質 ーザ の認容の 1 そしてトー は固 守 制 如何 度 難く思はれ に反して、 によ ミズ

22 (1) 「社會學年報」第一卷、 第五卷、第八卷及其他、 殊に「トー テミズムに就て」第五卷一九〇一年の論文

200 社會的起原とトーテムの秘密。

### c 心 理 學的 學 說

自 其 1 カン 者を傷つけないやうに注意した。然し彼はその あつて、 の精 テ 分の精靈をその フレ つたが爲めに、 111 ズ 靈 1 それは 4 を育 ザーの第一の心理學的學說は、 を引出 カン す危險 外外 その種の動物全部を傷けないやうに注意した。 トリ すことを、 界の精靈」 äusserliche Seele テ を遁 ムの中 れむ爲め 後になつて自ら放棄した。 に置い VC た時、 精靈に スペンサー及びギレンの觀察を知る以前に作られたるもので それ 對して配置された安全な避難所と見做された。 種 の動物のどの一頭が精靈の保有者であるかを は自ら破損しないものとなつた。そして精 に對する信仰に基づいたものである。 フレー ザ 1 はこの精靈の信仰 トーテ 未開 知らな カン 0 ムは、 らト 保 人が 有

### 証 一金 の枝 第 一卷 三三二頁

學的 1 術 且 テ 的 0 彼 共同 ミズム 其際にそれを原 學說を提出 が スペンサーやギ 社 の成立を引き出さむ 會 は今や彼 した。然し彼は自ら、彼がトーテミズムを引出した動機が餘りに 始 レン VC 的 と云 1 1 の觀察を知るに至つた時、いま報告したものとは別なトーテミズ テ ふには餘りに 分言 111 爲めに、 ズ 4 0 萠 複雑で より單純なる要素たる原始人の迷信を、これ 芽と云 しはむ あつた社 より寧ろその 會 制 度を假定してゐたことを發見した。魔 後 の成果として現 「理窟附け」であり、 は 5 和 の條件 た 4 一の社會 彼 の裏 は 1

第四

章

幼稚時代に再生するトーテミズム

に探求した。斯くて此の根本的要素を彼はアルンタ族のいみじき姙娠説の中に發見した。

1

1

テムとタブー

註 野蠻人の社會が故意に自然界を各區分し、その各區分を特殊の魔術者の群に委ね、これらの總ての群 をして彼等の魔術を行ひ共通利益の爲に彼等の腹福を齎らしむるといふ事は確からしくない。(フレ ザ ー「トーテミズムと外婚」、第四卷五七頁。

になるからである。 事になり、 1 同 而 その瞬時に、 もつて彼女から生れて來たと考へるならば、 ア 1 -して彼女から子供として生れるのである。 ル テ のトーテ ンタ族 彼 4 を前提として立てられて は 女の空想に浮んだ動物、 この 且つ其他 近くの精靈の棲家に於て再生を待ち構へてゐた精靈が彼女の體內に侵入したのである。 ムを持つ。この妊娠説ではトーテミズ は既述の如く姙娠と性的行爲とを關連させてゐない。 動物やこの植物を食 然しながら時には儀式的の仕方で自分のトー の總てのトーテム禁令 植物、 ゐるからである。 ふことを拒 石、 (外婚制を除いた) 人間と彼のトーテムとの一致は實際に母の信念に基いた 物體 子供は、或る場所で待ち構へてゐる總ての靈と同じく、 むか が事實彼女の體內に侵入し、而 然し乍ら更に翻つて、 も知れない。何故なら、 ムを説明する事 は容易に其處から推論 テ 婦人が母になったと感じた時 4 は出來ない。 を幾分でも享食しようとするや この それは自分自身を食 女が 何故なら、 して後に人間 初 し得 めて母と感じた るのであら この説は の形を ふ事

13

ズ

そのト うに餘儀なくされるかも知れない。何故なら、それでトーテミズムの本質たるトーテムとの同一化を 强固 になし得るからである。バンク島の土民に闘するリザー ーラ 4 との直接の同 一化を、斯か る姙娠説に基いて證明してゐるやうに見える。 ズ W.H.R. Rivers の觀察では、 人間と

宝 「トーテミズムと外婚」、 第二卷八九頁。 第四卷五 九頁。

供 態幻想 る。 0 à 知であつた事であらう。 と同 この不思議なる瞬時に於て、婦人に與へた何等かの印象でも、容易く彼女によつて彼女の子宮の子 K 從つてトーテミズムの最終の源泉は、 それ故トーテミズ 受胎 ムの根 Gelüste (sick fancis)が其の根原である。『婦人が最初母たる事を知つた時、彼女の一生の 化さ 行爲 原であると信じられる。」 と子供 れ得る。 の出産 斯か ムは男性的 殊に受胎 る母 (或は最 の幻想 心理作用の に際しての男性の役割を知らないと云ふ事であらう。 初 は非常に自然的であり且つ一般的 の胎動の徴候) 人間や動物がその種屬を繁殖する過程 産物ではなくて女性的 との間 VC 可 なり長い 心 理作用の産物である。 に見ゆるものにして、 期間 が介在 に關して、未開人が無 してゐ 2 の無 姙 る爲であ 知 婦 は思 0 中 發達

建 前揭書、第四卷六三頁

第四章

幼稚時代に再生するトー

テミズ

ーザーのこの第三説に對する主要なる反駁は、既に第二の社會學的學説に對して向けられたも

のと同一である。 於けると同 の父性否認は未開人的無知に基くとは著へられない。彼等は多くの點に父性繼承をしてゐる。 て彼等が無 れざる受胎 立を、祖 0 様である。 知であると想定してはならない。これは恰もキリスト教的神話が出來た時代の古代民族 先の精靈の崇拜を招來せむとする一種の思想 神 話をして、一 即ちアルンタ族はトーテミズムの登端からは遙かに後代に屬するものらしい。彼等 般的 の姙娠理 論 に作り上げたとは の犠牲に供したらしい。 云へ、その故を以て生殖 彼等 は 精靈 の條 IC よる汚 VC

集全學析分神精ドイロフ

はない。 通 2 の説は 信じられ 1 然し靈魂が動物に生れ代るといふ信仰は、むしろトーテミズムから引出されるもので、その逆で 13 1 ・ーテ ズ てゐ 「斯かる信仰は未開人にとつて遙かに縁遠い哲學である」(ラング「トーテムの秘密」一九二頁)。 4 ミズムと靈魂の生れ代り Seelenwandlung の由來に關する又一つの心理的學說を、和關人ウィルケン る通りに這入り込ん だ動 物 は、 血縁者とか祖先となつて、それらの者として尊敬され とを結合せしめた。「死者の靈魂が、普 G.A. Wilcken が提出

註 ーザー「トーテミズムと外婚」第四卷四五頁以下。

猶他のトーテミズムの學説は、有名なアメリカの人種學者ボアス Er. Boas ヒル・トゥート Hill-Tout

其 場合にも決してトーテ 祖 き出すことは 先が、夢から得て子供に傳へた護鍵であると主張してゐる。個人々々の傳承からトー 他によつて主張される。此等の説はトーテ 如何 に至難であるかを我々は既に聽いてゐる。のみならずオーストラリア人を觀察せる ムを護鱧に歸することは支持し難いのである。 ム的印度人の觀察から出發して、トーテムはもと一人の テミズ

## 註(一) フレーザー前掲書四八頁。

る。此 能を有する靈魂の保有者として認められるのである。トーテ きは、その敏捷な運動、空中の飛翔、驚愕と恐怖を喚起する特性を有するが爲めに、肉體を離れる性 0 初 は精靈を有せる動物と一致してゐることである。精靈を有する動物、例へば鳥・蛇・とか 0 ヴ 及び引續 處に於てトーテミズムはヴントに依れば靈魂の信仰或はアニミズムと直接に交渉を持つてゐる。 トの述べた心理學的學說の最後のものに對しては、二つの事實が決定された。それは第一に最 いての普遍 的 のトーテ ム對象は動物であること、第二に ム動物は、動物に化した靈魂の後裔であ トーー テ ム動物の 中でも最初 げ 鼠 の如 0 为

## (一) ヴット「民族心理學」一九○頁。

# (Bと(С) 外婚の由來及びそれとトーテミズムとの關係

余はトーテミズ ムの學說を可なり精細 に説明した。それでも猶、説明を絶えず簡單にせねばならな

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズム

を乞ふ。

二五二

では 案外にも複雑であつて見極め難いもので、「混沌としてゐる」と云ひ得る。 この書物の 化をなすの自由を持ちたい。トーテ かつたが爲め 二三の要點を擧げるに止めて、 その 印象の毀損を惧れてゐる。 ム民族の外婚に闘する論議は、これに取扱はるる材料の性質 この題目の根本的研究は屡々引用した専門書類を参照されむこと 今後の問題 に就いても讀者の便宜 上更に 目 的 から、此處 層の 單純 上、

外婚、 くの種 結合したに過ぎないとしてゐる。フレ ミズ A れ故との問題には二樣の意見が對立してゐる。一は最初の考へを確保せむとするもので、外婚はトーテ 外婚問 制度の 。余はトーテミズムと外婚との兩制度は、その根原及性質に於て全然異つたものであり、たゞ是は多 ムの説明の二三のものは、外婚との關係を總て否定し、兩制度を全然分離して取扱つてゐる。そ 族間 第 題に對する著者の態度は、無論何れかのトーテ 本質的部分でありとし、 卷序言の十二 に於て偶然に混合せるものであることを絶えず讀者に要請せねばならぬにトーテミズンと 他は斯様な關係には反對して、最古の文化の此 ーザーは後年の著作に就てこの後者の立場を断然支持してゐる。 ム説から影響を受けてゐる。 0 阿特質 これらのトー が 偶然にも

氏は此の相反する意見を、 無限の困難と誤解との生ずる源泉として直接に警告してゐる。 これに對 を力説し、如何にこれら随説の交錯せるかを疑はしめてゐる。 S 1 ラ デ 而してそれ故 的交通に使用することの禁制を齎したか、を論じてゐる。トーテムは人間と同じ血族のものである。 立して、他の多くの著者は外婚をトーテ ふやうな一般的のトーテムタブーはそれで十分である。猶ラングは外婚の今一つの由來(後述参照 を要さないとまで云つてゐる。 1 コルケームは彼の著作に於て、トーテムに結び付いたタブーが、如何にして同じトーテムの女を性 グはこの點ではデュルケームと一致してゐるが、更に同じ種族の女との性交を禁するに に裁判権は(處女姦や月經を考慮して)同じトーテム この點に就いては、例へばトーテム樹木の蔭に坐する事を禁ずると ム的根本観念の必然的結果として解釋すべき路を發見した。 に属する女との性的交通を禁する。 は血血 のタブ

註 「社會學年報」一八九八——一九〇四年。

- EZ. ーザーのデュルケーム競批評を参照。「トーテムと外婚」第四卷一〇一頁。
- 註 (三) 「トーテムの秘密」一二五頁。

のだといふ見解に從つてゐる。 この時代的關係に關して多數の學者は、トーテミズムはより古い制度で、外婚は其後に發生したも

歷 第四章 幼稚時代に再生するトーテミズ 例へばフレ ーザ前掲書第四巻七五頁「トーテム部落は外婚區劃とは全く異れる社會的組織である。前

1

テ

者は遙かに古い制度であると考ふべき十分なる根據を有す」。

をか ふ習慣から生じたものである。マック・レナンのこの假定は、事質上確證があるか否かを證明立てる要 女との結婚は例外であるとして漸次に許されなくなつたと見做してゐる。 敷の婦女をも接觸し難きものたらしめたかを不明に附して置くこと、及び此處で骨肉姦の問題を全然 はない。我々に更に興味を與へる議論は、著者の假定の中で、何故に種族の男性仲間がその血族 へでは、古代に於ては婦女を他種族から掠奪して來る事は一般の習慣であり。 マック・レナンは外婚は古い婦女掠奪を思はせる習慣の遺風であると巧妙なる仕方で推測した。氏の した遺り方である。 0 原 始種族 の婦女缺乏に索めたのである。 この婦女缺乏とは大抵の女兄を生れると直ぐ殺すとい 氏はと の外 而して同じ種族 婚の 習慣 0 動機 の少 の婦

X 「原始人の結婚」一八六五

閑却

- 至 「例外だつたが爲めに不當であった。」
- 17 フレ リザ - 前榻書第四卷七三九二頁。

これと對立して且つ明らかにより以上正當に、他の學者等は外婚をば骨肉姦防止のための制度とし

註 (一) 第一章參照

目 見解に一致せざるを得ないのである。「これ以外には斯かる複雑なる斯かる正規的なる制度を、その細 1 に亘つて説明する事 1 旷 ザ 1 1 6 才 0 1 ホ ウ ス deliberate design) の刻印を有し、實際に行つてゐたものを完成すべきであつたとい イツ トラリアの結婚制限の次第に増大する複雑性を觀察するならば、吾々はモ ト 术 は不 1 ル 可能 F ウ である。」 3 ン・ス ~ 2 步 19 0 見解、 卽ち 是等 0 制 度 は 目 的を意識せ ル る意圖 方 ント フレ

至 社 フレ E 12 リザ ガ →前揭書一〇六頁。 「古代社會」一八七七年。 フレ 1 115 1 7 1 ーテミズ ムと外婚し 第四卷一〇五頁以下。

姉妹 結婚 の並 劃 びに母と息子との骨肉姦を罰 を移 入す る事 K よ つて作 り出 す され る事であつた。 た制 の最 初 然るに父と娘との骨肉姦は更に進んだ規律 0 \$ のは、 青年 時代 の性的 自由、 卽ち兄弟

によつて初めて禁ぜられたといふ事を指摘 するのは興味多 5 事である。

る 當つて かっ カン 何 し乍ら外 等 骨 肉簽 0 助 恐怖の説明に當つて、 けとはなら 婚 とい ふ性的 ない 制 0 限を立法的 外婚 血緣者間の性交に對する本能的回避、 の根 极 意圖 と認め K 歸 5 世 n L 丸 8 ばならぬ骨肉姦 る事は、 此制 度を作 即ち骨肉姦恐怖 怖 つた動 は 結 局 何 機を理 #C 由 の事 來 解するに 一質を て 2

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズム

は

ない

のである。

一五六

有なる 基 は む 礎とする ろ規則 現象に 事 非ずと云ふ事を社 は となつてゐた事質を歴史的 若 しも 斯 べくの 會的經驗によつて説明されるならば、 如き本能 經驗によつて説明されるならば、 の存 在するにも不拘、 骨 又は骨肉姦的結婚が特權階級 肉姦が現 代 明かに十分なる説明と 0 社 會 に於てすら稀 10

本能 結 世 32 報 慣や法律 的 力 一交通 ウ と同 合 0 本 を起させ 本 x 緒 能 能 平穏なる愛情 じ説明をして K ス に成長 對 の發 的 の中に自然に出現 7 特質を彼 1 て生來 現 る前提條 7 した人達 が通常停 1 カラ は骨肉 ねる。 0 0 0 軌道 件が全然缺けてゐ 著 忌 の間 此 避に支配される。而してこの人達は通常血緣者であるが爲めに、この感情 一性 して 即ち K して近親者間の性交忌避となつた」と云ふ。 盛 導き、 には、 恐怖の説 0 ねるの 心理的 「兄弟姉妹又 性的 習慣とい は、 研究 明を爲して、「子供 亢奮 ねば 純粹 0 ふものが視 ならぬとい は子供時代 に於て論難してゐるけれども、 發生を促す なる消極 覺 ふ事から來てゐるので 的 力 の時 べき必要なる刺戟 5 ・聽覺・觸覺等の凡 現象であつて、 から一 緒 に暮して 緒に暮してゐる人達の間 ハヴ ねる少 さうい 10 其 力を奪って了つ ロック・エ ある。 る感覺的 他 ふ狀 年 0 少 點で 態で 女に 1) は根 亢奮を鈍磨さ ス は、は、 は性 於 たっ 子供 本 には、性 2 的 的 時 結 性的 0 K 沙 代 2 回 習

E 「道德概念の起原と發達」第二卷 「結婚」一九〇九年。 こゝでも氏に知られてゐる反駁論に對して論談 質的 事 をも 生來 T C 做 余はフレ 0 は理 してゐる點である。このやうな生物學的本能は、その心理的表現に當つて、繁殖に有害なる血 著しく余の注目を引 禁じ りに、 K る。 度に發達してゐるのは理解できないと云つてゐる。然しまだく~深くフレ 0 解できない、 回 致す 難い 1 それを余は省略 避 ザ この點 は るか 1 0 同 6 が 時 らで ある。 このウ には全く無害なる家庭の仲間 に生 同時 あ 一物學 いたものは、ウェスターマークが、幼少時を共に暮した人の性交に對 H せず る。 にこの嫌厭より派生せるに外ならぬとされてゐる骨肉姦恐怖が、 フ v ス 的 91 事實、 に此處に述べよう。 1 ザ 1 7 1ク 即ち同 は、 性的 の主張 族繁殖 感覺 に反對 を求めるやうな甚だしい間 それは が今日家庭仲間 は種屬を害するとい して爲した極めて優れ タブーに闘す の性交を少 る余の論文中 る事實 違に入るかもしれ しも厭は たる批評 0 ーザ 心理 に述べた論述と本 ーは突込んで論じ 的 ない 表現であ を報告すること 今日か などとい する此 ると看 くま 族 0

どは 難 50 何 故 存 在しない。 に深く根ざせる人間の本能が法律によつて確立さ に對して、食ふこと飲むことを命じたり、又は手を火中に入れる事を禁じたりする 人間 为 食 2 たり飲 んだり、 手を火中 に入れないのは本能的の事である。 n ねばならぬ必要 が あ るか は、 容易 K 法律な

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズム

1

テ

ムとタ

プ

 $\mathcal{I}$ 

るも 反 2 禁ずる必 n h が K 律 す るとこ 抑 K 存 結論 る事 壓 のは、 在 が禁じ又 す む 世 K L 要があらう。從つて骨肉姦 ぬならば、 3 L 3 なら よつて招 なけ 3 0 たゞその本能 犯 は罰する必 我 ば、 罪 n 2 は自 は ば くべ その 斯 ならない。」 カン 多くの 然 き自 要 に驅られ 根 的 3 は 據 本能 犯罪 然的 な 人 は が自 いいい 5 が は生じない て行 骨 刑罰 0 それ故 の法律 自然的 然 肉姦を煽動する事、 的 ふことだけである。 の杞憂であつて、 傾 上的禁制 本能 で 向 IC あらう。 力 我 及 の満 6 が の爲めに骨 好 足が 安心して假定してい h 斯 0 及び 法 犯 社 力 自然が自ら禁止 律 會 る し易いところ 法律 犯罪が生じない 的 K 肉姦の自然的回 刑罰 害を齎すとい がこ の爲で 0 本能 0 7 し又罰 事 は 犯 罪で ふ文明 を他 とすれ は、 ない 避となつたと結論 法律 0 0 あると。 す 法律 自然 ば、 るも 人 によ 0 見解 的 何 0 から つって は、 人間 本能 斯 故 K 10 力 禁ぜ 2 存 と同 する代 2 3 K 禁 する n n 傾 ず を 樣 を 向

### **詮**(一)前揭書九七頁。

對 症 L 余は の衝 T 0 は 2 動力として非常に大なる有力なる役割を演ずる事を教 最 生 0 貴重 初 n 0 乍 性 なる 5 的 0 衝 フ 動 避 v は普 とい 1 ザ 通 2 1 骨 假 の論 內姦 定 述 は 全然不 の性質 K 對 L で 可 猶附 あつて、 能 とい け ふ事 加 斯 ~ カン た で ある 3 V へて 衝 事は、精神 動 精 るる。 0 前分析 抑 壓されたるものは、 分析 の經 の經 瞼ではこれ 験では、 と反對 將來の 內 神

が出 事 古 關 K に、 る總て 居 8 ない。 於てさへ は 亦 して 衛生 甚だ有り得 、死たものであるが)、のみならず同血繁殖の有害なる事は今日にあつても猶種々の疑問 (この牧畜業によつて、人間 取 る ゐるかを知つて、爲に意識 多數の信奉者を得てゐる或る一說では、 故 工學的 知識で 而 に足り に骨 16 して **猶左様な事** の動機を想像しようとする事は、 肉姦恐 は、 人間 べからざる事である。 ない説である。これらの説明に對する反駁は 彼等 の場合ではこの證 怖 は生來の は殆んど認められない位である。 の最 8 本能であると解釋する事 遠い祖先 的意圖 は 同 將來の事 昭明は極 血 が後代 間 のもとに骨肉 にて繁殖された家畜の めて困難である。更に又今日 殆んど滑稽に感ぜられるのである。我々の現代の文化 の子 未開民族 K 就 孫 5 7 の爲め 一姦禁制 何等 は風 は捨てなくてはならぬ。骨肉姦禁制 多數ある。 の思慮 K くに同 を作 障害 性質に り出 族 もなく生活 の防衛を考 繁殖が したのだといつてゐ 骨肉姦 齎らされた影響を經驗す の野 如 一種人に して へて は 何なる危險性を以 凡ゆる牧畜業 ゐるこれ ねたとい 就 いて を解決 るが、 ふやうな 知つて 6 0 由 よりも 7. これ 來に 供

经 デ 工 12 3 1 4 「骨肉姦の禁止 社 會年報第 一卷一八九六——九八年。

註 ダー ガ 1 ンは未開人に就 いて述べて日く、 「彼等は子孫に就ての遠き將來の障害を少しも考へてゐな

いしつ

不十分であるといふ事である。 人種にあつては文明人種よりも却つて强烈であるらしく見える。 る同血繁殖の禁制は、 最後に猶明かにして置き度い事は、實際に衞生的動機から與へられたる、種族を弱くする素因であ 今日の社會に於て骨肉姦に對して向けられてゐる深き嫌厭を説明する 余の他 の場所にて説明せる如くこの骨肉姦恐怖は、 今日生存せる野蠻 K は全く

### **註**(一)第一論文參照。

我を満足せしむるものはないやうである。 ないと云つた事に同意せざるを得ないであらう。今日まで發表されたこの謎の解答は、一つとして我 出來るが 骨肉姦恐怖の由來に就いても、社會學的、生物學的及心理學的に可能なる説明中 卽ち我 (此際心理學的動機は生物學的力の代表と見做され得る)、結局は 、々は骨肉姦の由來を知らないのみならず、如何にしてその由來を推測してよいかすら知ら ファレ ーーザ 1 から選擇する事が が抛げ出

註 「かくて外婚の究極の起原と並に骨肉姦に闘する法律 ゆる――は殆んど依然として暗黑なる問題として止る」(トーテミズムと外婚第一卷一六五頁)。 ――外婚は骨肉姦を禁ずる爲に案出されたもの

種を異にせるものである。これは歴史的説明と稱され得よう。 余は尚一つの骨肉姦恐怖の成立を説明せる企てを述べねばならぬ。 これは從來の觀察とは全くその

第五卷、一八四 らし 配偶者を發見した場合でも、一つの の者を殺す とは總て 0 为言 間 般 猿 7 女と あ K 類 の社會習慣によって論斷するならば、 武裝する多數の 5 行 の説 5 和 0 の生活狀態から考へて人間も亦最初はより小さき群の中に生活し、 見解で 嫉妬 ば數人の女性 は 緒 0 礼 明 力 士 K 7 によつて性 は 或は追放して自ら仲間 人の一 生活 ある。 ねない 人間 五——一八四七年)。この時追放されて今や放浪せる青年等は、 哺 の社 てる 或は 致した考だからで と論斷 と一緒に生活し、 乳動 一的

風交が

妨げ 會的 た 人間 物 かも L 0 原 は 得 嫉妬 始始 社 知 狀態 る。 n を知 會 及び同 的動 の頭目となる(サヴェーデ博士 如 6 VC ある。 その女を汎ゆる男性 つて れたと結論 關するダー 物で 何故 人間は初め小社會に生活し、 故 一家族 K ゐるが、 若い男性が なら なかつ 若し 於仲間 ーヴィン 我 した。『我々は戀敵との鬪ひに當つて特別 團 たか 々が その の餘 0 の假説に結びついてゐる。ダーヴィン 中 \$ 成長すると支配権の争闘 事 時代の流 り近 知 に對 K 柄 は n よりして自然狀態 S 成 如 して嫉妬 同 れを十 Dr. 年 家族生 男 子 各男性は一人の女性と、 L Savage「ボストン博物學雑誌 てゴ 一分に溯 が 深く防禦したと云 その中で最年長の且 殖は防止するであらう。 人だけ リラ たとへ遂に仕合せにも つて顧 に於て が起り、 のやう Ĺ カン み、 は K る 兩 最强者 獨り ふの 現存 な 性 の武器を以 一つ最 亂交 は、 が真實 或は力 で 为 せる人 が他 多數 0 高 だ 0 等

第四章 幼稚時代に再生するトーテミズム

頁。

立後はこの規則は他の形式に變じて、トーテム内の性交を禁ずる、となつたらしい。 同じやうな性交禁制が頭目の嫉妬から行はれ、而して時の經過につれて、これらの狀態か に作つたに遠ひないことを初めて認めたらしい。この追放者等が各同じやうな群を作つて、 として意識された規則が生れたのであらう。 キンソン Atokinson は、これらのダーヴィンの原群 Urhorde の事情が青年等の外婚を實際 日く、 、群の仲間の性交を禁する、と。トーテミズムの成 でら今 その 日 中で 法律

集全學析分神精ドイロ

(一)「最初の法律」Primal Lom ロンドン一九〇三(ラング「社會の起原」も同じく)。

4 はない。第 來たものとする他說(デ'ルケームの)を主張してゐる。この兩說を互に結合させる事は決して簡單で の結果となってゐる。 ラングはこの外婚の説明に同意してゐる。氏は然かも同じ著書に於て、外婚をトーテム法則から出 一の場合では外婚はトーテミズム以前に出來たことになり、、第二の場合ではトー テ ミズ

- 霊 テムの秘密」一一四頁、 一四三頁。
- 註 則であつたらう。即ち成熟せる男兒を追放すると同時に「自分の天幕内の婦人に對し如何なる男兒と 若しダーウィンの説に從ひ、トーテム信念が外婚に神聖なる確認を與へる前に、既に外婚が實行され てゐたとするならば、我々の研究の仕事は容易になるであらう。第一の實行規定は嫉妬深い頭目の規

2

のやうな子供

十月發行、 あらう(トーテムの秘密一四三頁)。ラングは此問題に就いての最後の言葉として云ふ。(一九一一年 彼等はトーテムの神話やタブーが、動物や植物や其他小部族の名が出來ると同時に外婚的となったで ずる。

。

は

高は

高に

屬する

ものと

婚姻

する

事を

禁

で

然

し

下
ら

若

し

原始

部族は

外婚

で
なかった

とする

とも 雖も手を觸るべからず」といふ規定であった。時の經過と共にこの規則は習慣となり、次の如き文句 となる。「部族間の内にあつては婚姻を許さず」。次に斯く區劃された部族はエム(巨鳥の名)、牝牛、カ ンガルー、 童話)余は「一般的トーテム」のタブーから外婚が轉來したといふ説を放棄すると。 3. 高の如き名を受けて、規則は次の如く變る。<br />
「動物の名を有する各種族間に於いて結婚を禁

SERVICE STATES

2 の闇 黒の中 に唯 一の光明を投ずるものは精神分析 の經驗のみである。

供は自分には恐ら ない。 其の性質を總ての他の動物的のものから區別させる處の自尊心は、その片影すら子供には未だ現はれ 子供 子供 と動物との は考 へなしに動物と同格のものと見做してゐる。欲しいものを無遠慮に云ひ出す點で、子 く謎のやうに見える成人よりも、むしろ動物に縁が近いと自ら感じるのであらう。 關係は、 原始人と動物との關係と多くの類似を持つてゐる。 成長した文化人をして

一六三

い。子供は突然或る種の動物を恐れ出して、その種類の動物に觸れ若しくは視ることを避ける。

と動物との間の合致してゐる中に、注目すべき擾亂が闖入して來ることは

稀では

鳥 物 くは 0 は が恐怖す 恐怖 動 VC Abraham 異が如 斯 物恐 あ 對 症 り、 樣 して起る。 る 怖 K な 疾病 つ。恐 何 現 極 0 なる行程 れるやうな無氣味な無意味な杞憂の 8 臨 がなした 7 怖 0 床 屢々 これ 最 的 症 構 初 0 南 對 の型で によつて行はれるかを經驗 は 京蟲 個 例 象 が作られたの K 2 0 の動 な あらう。 報告 蝶 る 動 動物とは 0 K 如 物 感謝 この き である。 0 小 種 何 動物 恐 の關 7 類 ゐる。 怖症 は、 これ T 係 す 對象となることがある。 ある。 都會 は普通 3 その る事 ない は 此 K 子供 の年 例で は稀 於て 子供 (譯者 龄 は は K VC が 今迄特 子供 しか は 廣 0 日、日 往 神經症中最も < ない。 出 例 が 20 黄 來 繪 へば に非常なる興 蜂 な 本 斯くの いつ それ P K 犬恐怖症 對 童 する は馬、 そこで余はアブ 好 話 如 C 5 杞憂 八味を有 例で 知 は く杞憂動物 犬、 何 を自 た動 礼 あ り、 猫 0 一大を問 6 ラ 稀 0 が た動 明 異 VC 1 樣 2 は は 4

集全學析分神精ドイロフ

として 對 0 る。 象となつてゐない。 7. それ故 能 供 の動 が證明されてその秘密が研究者に曝露された。 は 動物恐怖 7 2 0 疾病 難 症 0 は、 V 嬰弱 般的 十分に 然し な年 乍 意 心味を判 临 研究 5 比 0 子供 較 の價値を有するにも拘はらず今猶注目されるやうな分析的 的 つて 大な 0 分析 2 る動 るとは から 物 K 主 難なるにより、 對す それは總ての場合に同じで、 張できない。 これ 6 0 余自身 2 心恐怖症 0 研究 K を等閑 の二三 してもそれ 卽ち取扱は K に附 を單 3 5 T る は 力 乳 0 研 分析 8 であ 究 0

てい

黄

蜂

0

體の色と縞

は、

色及

な話

で聽

S

て怖

礼

7

ねた虎

を思ひ出

す

力

らだと云

つって

れが爲に我々の主張が個々ばらく一の觀察の上に立てられてゐると結論さるべきではない。余は例證 然してれ 供 として一人の著者ウルフ M.Wulff(オデッサ)を擧げる。氏はよき理解を以て少年の神經症を取扱つ 精 いが男兒であつた時はその恐怖の根源はその父であり、それが動物に移されたものである。 神分析の經驗ある者は誰でも斯様な質例を見て、而かもそれに就いて同じ印象を受けた筈である。 に對する精細なる發表を僅かより引用する事は出來ない。 これは文獻の不運事であるが、

Hill ウルフ「幼年時代の性感の研究」、精神分析中央雑誌一九一二年、第二卷第一號、一五頁以下。 するよ。」こゝで「行儀よくする」といふのは「もうヴァイオリンを彈かない」(手淫をしない)といふ事

子供

は街上の犬の走つて行くのを見ると泣

た。

彼は

九蔵の少年の病歴の中に、この少年が四歳の時に犬の恐怖症に罹つた事を述べてゐる。言この

いて叫んだ、「犬さん僕に觸らないでお吳れよ、お行儀

だと子供は云つた。」

る經驗の豐富さを證明する事實を附言して、『これらの恐怖症 淫を禁じた父に關係してゐるのだ」と。著者は一つの註釋に、余の經驗と全く一致したと同時 なら「犬さん、僕はお行儀よくする」― 2 の著者は要約 して曰く、『彼の犬恐怖症は元來父に對する恐怖が犬に轉移されたものである。 即ち手淫を致しません――といつた奇妙な言葉は、 (馬恐怖症、犬恐怖症、猫、鷄及其他家 に斯か 實に 何故 手

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズム

結果 畜)は思ふに、 き亙つてゐる二十鼠や鼠 は殆 んど常に 子供時代には少なくとも夜終症 pavor nocturnus と同じ位行き亙つたもので、 兩親 の何れか の恐怖症もこれと同一の機構を持つか否か に對する恐怖 が動 物 ~ の轉移であつた事が明 に就いては余は斷言したくない。 カン にされた。 し汎く行 分析の

核 は、 頭 向 その患者は父が余に分析を委せて吳れたのである。 たる豫感で向けられてゐたのであつた。彼は卽ち、 I としてゐる自 IC 精 つて重要なる事實であつて、 心 プ 馬が倒れて ら保證を與 行く事を拒 神分析及び精神病 = ス・コ 2 プ 母の籠愛に於ける競争者として感じてゐた。 ンプ 身 ク ス の願望に んでゐた。 へて子供から父に對する恐怖を取除いてやると、彼は父の不在 (死んで)吳れゝばいゝがと云ふ彼の願望に對する懲罰だつたことが證明された。 を認めるのである。 クス 理 Odipus-Komplex 對 研究年報 して 又馬が室内に閾入して自分を咬みはせぬかとい 子供は斯かる條件の下に於ては、父に對する感情の一部を動物に轉移 心中で闘 の第一卷に於て、 15 年 つてねたことが判明した。 1 2 を持 ス 0 つてねたのであつた。而 それは 余は「五蔵の一少年の恐怖症の分析」を報告した。 分析から新たに 兩親に對する男兒のかの典型的態度、我々 母に對しては芽生えついあつた性的 馬 の恐怖であつて、その結果その 經驗 ての 世 少 るもの ふ恐怖を告げた。 年 して此處に は明 (旅行、 は、 カン 過 1 できる程 死亡 般 1 テ K 願望が漢 111 一神經症 2 小 知 の所謂 を內容 年 0 ズ 0 恐怖 7 は 4 そ K 然 街 0 る

な動物

と同

するも ので あ るの

ざる事である。 象 和 であつ 0 父 4 つて今度は自分の 愛着や讃美を以つてこれと闘 分析 するのであった。然し乍らこの轉移は、 乗り の憎 この葛藤を始末する事 16 た。 あ によつて、 移つ る事 惡は、子供 一化するやうになった。 而 た。 が判 して子供 彼の 少年 方から父を咬んだ。 つた。 斯 の精 恐 カン 怖 1 0 る 敵愾 が緩和 叉その 轉移 2 神生活の内で障害なし ずは出 ス かい 的 0 轉移 はは 行 馬 な恐怖 されると共 來ない。葛藤 に對 ね は ば 和 の動機までをも明ら この して 的 ならなかつた。 る觀念聯合 な感情 愛撫 恐怖 恐怖症の快方に向 K 彼 は は 0 むしろ轉移され 的な感情 は父の K は擴 自 の經 みならず尊敬 6 子供 恐 代 まらずして、同 路 を敵愾 机 理 かにされた。 K は父 7 者 は、 ふに る K 的感情 轉移 へに對 内容の た動 た對象にまで移され、雙存性 と興味までをも持つ 從ひ、 物 L て二重 た時 重 と同 から圓滑 母を目當とする競 一人物に向つて懐 彼は躊躇なく雨 要なるもの 心、 化 し、 如上 に分離するやうな 馬 た 0 8 雙存 事 並 0 部争から 親 中 は疑 5 U を他 5 性 7 K もその 葛藤 感情 る 偶然なる 3 た從 生じた 0 方法 大き から ね が 態度 硘

- 註 前揭書(全集第八卷
- 註 麒麟の空想(同上書、 五 五頁)

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズム

得 る。 子供 然し我 の此 の動物恐怖症の中に、トーテミズムの或る性質が消極的表現となつて復活してゐると云ひ 々にはフェレンシーによつて、子供に於けるトーテミズ

大なる生殖器の所有者として驚嘆されて居り、且つそれが自己の生殖器の脅威者として怖れられ では、 K たとい ち去勢恐怖に基いて養生してゐる。然し乍ら少年ハンスの病歷を綿密に觀察した者は、 獨に立派なる 於ても此の父は同 ふ證據を最も豐富に發見するであらう。 1 1 テ 4 例の觀察が發表された事を感謝する。 的關係は直接に の役割、 即ち幼 エヂプ 一雅時代の性的興味に對する恐るべき敵手とい ス・コンプレ エデプ クスには關係なく、そのもの フ ス・コ I v ンプレ 2 シーの報告せる ムの積極的 クスに於ても又去勢コ ムナ 小 表現とも云 年 ル ア ふ役割を演じてゐ チ ル 彼の バ ス 的 1 ふべき、單 プ 父親が巨 前 1 の場合 v 7 7 る 卽 ス

H 少年の雛人 Ein kleiner Hahnsmann. (國際醫師的精神分析學雜誌一九一三年、第一卷第 三號) る。

去勢及びそれに代る目をつぶされる事は父から脅威される懲罰である

1・ラング・エデルの報告(同上誌一九一三年、第一卷第二號所載) ヂプス神話にもあるが、目つぶしを去勢に代へる事に就いては、 參照。 ライトラー フェ

鷄が陰莖に喰ひつくか飛びつくかした。一年後彼が其處へ歸つて來たとき、彼は鷄になつて了つて、 7 ル 15 1 ト少年が二歳半 一の時、 ある夏の日、別莊 で鳥小舎の中に放尿しようとした。 その時 羽の

っつた。

最 雞や その 硘 で やうになつて了つた。 も興奮 も好んで彼は雞殺しの遊びをやつた。『家禽を殺す事は彼にとつて全く一つのお祭りである。 7 たり、 土 る 他 た。 小舎や其中で起つた出來事にのみ興味を持ち、そして人間の言葉を云はずに雞の鳴聲を發する 0 して彼は動物の屍骸の周圍を跳り廻る。けれども其の後で彼は殺した動物を接吻したり無で 彼 鳥 而して自分が虐げた雞等 0 0 事 1 1 に限られてゐた。 テ 著者が觀察した時 ム動物に對する態度 遊ぶにも他 の似像を作つて清め (五歳)には再び話せるやうになつてゐたが、 カン の玩具を持たず、 に雙存性であつて、極端なる憎惡と愛着であ たり愛撫した。 たば 家禽 の事 が出 7 る その る明 だ 幾時間 け はたど た。

彼 な 願望をトーテ る は自分の 137 今は僕は小さい、今は僕は雛だ。僕が大きくなつたら牝雞になる。もつと大きくなつたら牡雞に 年 1 又或時 局部を手淫せる爲めに受けた去勢脅威の經驗から、 ス ム的表現方法から日常生活の言葉に飜譯した。或日彼は云つた。「僕のお父さんは牡雞 は自分の奇異な擧動の意味を隱蔽して置けないと、獨りで氣に K は 彼は突然 「煮た お母さん」を食べたい とせが 他人に對する去勢脅威 んだ (煮た牝雞の類 力 けた。 彼は は露骨 似 K 折 に自 よつて)。 20 自

フ 1 第四 V 1 3 幼 1 稚時代に再生するトーテミズ K よれば、彼が養雞所 で仕事する事を興味としてゐる源泉に就いては、何等の疑問はな 二六九

よりも

お母

さん

5

滿 貴女と結婚しませう、 生活をモデル 0 足させた。 即ち「牡雞と牝雞との間 この好奇心は本來は人間の家庭生活に向けらるべきものであつたのである。 として自分の對象願望を作り上げた。 貴女の弟妹とも、 の盛んなる性交、産卵、 又僕の三人の從姉妹とも、 とい 及び 稚 ふのは或時 い雛 の這 隣 それから女中とも、 ひ出ること」 0 女に向つて斯ういつ が彼の性 彼 的 女中 たっ は 好奇心を 牝雞 では 僕は 0

性の感情 物 2 を進めたものだとは認められない。 徴を擧げ 2 1 の位置 5 は n 5 これにトーテミズムの説明の企てを結びつけるやうに警告する。 5 0 知 4 觀察の評價は後で完全に出來よう。今はたドトーテミズムと重要なる一致を爲すべき二つの特 の民族 制度が らずして、 つるに に父を据ゑることは正しいことゝ考へる。さうしたとて何等の新 態度とで の言 行 止めたい。それはトーテ はれてゐ ある。 從つて之を背後に退けたのである。 つてゐる事を言葉通り この觀察によればト る限りトーテ なぜならば原始人は自ら云つてゐる事であり又今日に於ても猶ト ム動物 4 を彼等の祖先として並に原父としてゐるからである。 に享け入れたまでどある。 との完全なる同一化と及びト ーテミズ 精 4 の方式にて一 神分折は、 これ それを人種學者 男にとつて と反對に正に此 L ーテ い或 4 は 特に 動物 は此 は K の點を摘出し 處 大膽なる と對する雙存が が出 1 1 發 我 テ 點だ 4 K 步 動 は

- 註 フレ ムとの ーザーによれば、此處にトーテミズムの本質が存すると、 同 化である」。へ (トーテミズムと外婚第四卷第五頁 日 く「トーテミズムは人間とそのトー
- 証 (=) 余はオッ 彼の話では、彼の母が彼の妊娠中に或日犬に驚かされた事を父から聞 由來の說明に就いては、 1-1 ・ラン 7 が、 明かに上述(二四三頁を參照)のアルンタのトーテム説に共鳴する處がある。 或る聰明なる青年の犬恐怖症の 一例を報告した事を感謝する。その 病患の

乃至 年ア 大根 に成 投ずるも この ~ (それの不十分なる抑壓或はその再生は恐らく凡ゆる精神神經症の核子となる) か 對象の置換による最初 らず) 本禁制 は 功 ルバード」の鳥類變態と同じく、エデプス 致が 7 したと云はねばならぬ。此の可能性を辿らむが爲め、我々は後章に於てトーテ 1 0 偶然 と云 テ は、 その 4 宗教の特性を研究しようと思ふ。これは従來殆んど論ぜられて居なかつたものである。 の戯れ は I 核心たる二つの ねばならぬ。 デプスの二つの犯罪 以 上の の効果は極めて顯著である。 为 換言 ので タブー すれば あるならば、 (父を殺して、 禁制 1 1 (トーテ . テ = 4 有史以前 3 制 母を妻とした)と更に又子供の二つの プレ 度 トーデ ムを殺すべか は、 クス に於けるトーテ 矢張り ム動物が父であるならば、 の條件から發生したといふ事を確める 一少少 こらず、 年 ミズ ハン 1 1 4 テ ス」の動物 の成立 内容的に一致する。 4 所 4 屬 制 0 0 トーテ 恐怖 度の特性、 上 女と性交す 根 に光明を 症やつ ムの二 本 願望 135

## 00

聖書學者であり、叉多方面の、鋭利の、 論 古代セミ族の犠牲制度の分析によつてその假定の確實性を强める事を了解した。犠牲は神格 を假想としてゐ して行け 闘す 0 九四年に歿したロバートソン・スミス W. Bobertson Smithは物理學者、言語學者、著古學者、 不 紀元五世紀以來傳はつてゐる斯かる儀式の唯一の記錄を持つてゐるに過ぎなかつた。 る著述 可 缺 ば よい の構成分子をなしてゐたとい る故 に於て、一つの特有の儀 此 の場合比較的高 式、 自由 5 所謂 階段の宗教的儀式から、 ふ假定を發表した。 思想の男であつたが、一八八九年に發表 1 1 テ 4 宴會 Totemmahlzeit 彼は當時この推斷を支持する材料 最も低い階段の は、 最 F 初 したセ 1 デ 力 111 6 然し彼は ズ 化 7-せる人 4 の宗 へ推 テ 4

No. バート 7 ン・ス ハミス 「セミ族の宗教」第二版、 D ンドン。

5 うな部分は省略する。 0 一文を此 7 P あ 1 1 に引用したい。但しその興味をひく細目 " 1 ・ス 又さらい ミスの有名な著書から犠牲儀式の起原及び意義に闘する我々の興 ふ拔萃であるから原著書の の總てや又後代の汎ゆる發展を暗 叙述 の證明力や明晰さを傳 る事は 示して 味に決定的 出來な るや

H 1 F 7 1 9 スミスの述べた處によると、祭壇に捧げる犠牲は古代宗教の儀式の本質的部分であ

め つたと云つてゐる。この犠牲は何れの宗教に於ても同一の役割を演じて居り、從つてこの發生には極 て一般的な、然かも普ねく同じ様に働く原因を辿らねばならない のである。

and 後代この言葉の下に解釋した處の意味、 る棒げ物といふやうな意味とは稍異つたものであつた。へこの語を後に不敬的に應用されたの 犠牲 ふ副的意味から生じたのである)。 犠牲の最初の意味は worshippers." 一神聖なる行為war' écoxyo (Sacrificium, ispovpyia)——は然しながらその本來の意味 (神と信者との間の社會的 卽ち神に宥されむが爲めに或は惠みを受けんが 協同の行為) "an act of social fellowship the に外ならなか つたのである。 冷鳥め K は禁欲 神 へ供

は唯 るが、 が捧げられた。 相 犧牲 當する。 一のものであつた。 植物 VC 捧げられ の犠牲は神獨りのものとされてゐた。動物犠牲は疑ひもなくより古いもので、然かも嘗て 動物犧牲 但し肉の犠牲には制限があり例外があつた。動物の犠牲ならば神は信者と一緒 たもの は然し農業よりも古いも 植物犠牲は總ての果物 は飲食物である。 人間 0 0 の食物と同じ物で、 であ 初物を供 る。 へる事から初まつたもので、領主 肉、 穀物、 果物、 酒、 叉は への貢物 K 油 食べ

るものと見做されてゐた事 今日まで残つてゐる言葉から推察してみると、神に は確實である。との觀念は神の本質が漸次非物質性になってゆくと共に矛 捧げられた犠牲の部分は第 一に神 が 本當に 食べ

彩四

幼稚時代に再生するトーテミズ

てゐた。

今日の詩人は今でも猶さう云つて

ゐる。

視されて來た。 それでこの觀念が失はれてからは、神の食物のうち液體のものだけを捧 げげ るやうに

なり、 犠牲 なつた。 動物 其後火が使用されるやうになつてからは、 の血であつたが後には葡萄酒 L て 人間 0 食物を 神 0 本 質 K が血の代用とされた。 適當するやうに造り變 祭壇 上 の犠牲動 葡萄酒は古代人には られ るに至つた。 物 は 煙に して立ち登ら 飲 「葡萄の血」と考 3 物 0 世世 犠 るや 牲 は うに 元 來

物 それ 0 內 中 に火 血 をば、 0 使用 神と信者とが一緒になつて享食した。 よりも農業 0 知識より も古 い處の犠牲 その犠牲 一の最古 0 の方式は動 本質は兩者 物犠牲であ 5 づれもが食事 0 た。 その動 K 參加

た

とい

ふ事

0

ある。

る犠牲 義 A 務 斯 興 は 力 味 る犠牲 7 社 以 8 會 上の歌喜を高潮し、相互間 祝 的 は公的 祭 義 が附 務 0 当 の儀式であり、 物 部であつた。 で、 又 如 何 犧牲 全部落の祝祭であつた。すべて宗教は一つの公事であり、 なる祝祭でも犠 の及び と祭事 神との ずは何 同 牲 丸 化性 なし の民族に K を强調する機 は 執 あつても不 行され 得 會であつ なか ग 分の つた。 た 關係であ 艨 牲 0 り、 视 宗教的 祭 如 何 は 個 な

る事 2 の公的 は、 同時 、犠牲宴會の倫理的 に社會的同化と相互的義務負擔の象徴であり又それを鞏固ならしむるものである。 な力は會食會飲 の意義に闘する原始的 觀念に基 いて ねる。 他 人と飲 犠牲 食す 沙 ど現 れども 風習 もそれ た者 實 は、 は これ 0 的 は、 神 IT 會食 0 よって K 明 とその信者とが同化者 あ この結合の紐は考へてよい。この結合を强固にし持續させる爲めには、 最早 じて は 永 によつて得らる」結合力は、 久 ゐる。 兩者 彼を敵として K 7 0 卽ち斯 は 總 な T V 0 0 怖 關 力。 嚴密 n 3 係 Commensalenであるとい る が ~ デ K 要 確定され 云 はは ウ イン な ~ 宗教的 ば 50 共 人 た 2 K 却 0 食 で つて 因子ではなくて却つて 口 あ ~ た物 保護 の食物でも分け、 る。 と助 沙漠 ふ事 が 體體 内 のア を直 力とを受け K ラ 留 接 つて Fre K 叉は たべ食 表現 ア るも 2 A る 0 L \_\_ 間 0 杯 間 たもので ふ行爲その だ と期 の乳でも分けて飲 VC 共同飲食 け 今 待 猶行 0 あ あ してよい。 る。 8 は 0 ので n 反復 それ 7 あ 然か 2 け ほ 食 る る

る。 0 わ 係 外 m. 然し乍 3 を持つて なく結合する 緣族關 から 人 流 3 の集合である。 5 居り、 係 机 何 故 とはそれ故 たしと云ふ。 團 K 緣族 このの 體 から は、一 あ 結 故に縁族 る。 VC 合力を共 共 汝 人の 即ち 同 は 我 0 實 生活 から 0 種 同 體 骨、 \_ 族 飲 人が殺された場合 を共 0 食 共 我が -同 K 部を分有してゐることを意味してゐる。 同 歸する 體 內 生活の一 (緣 なり 族 0 關 で とい 部分と見做 係) あ 「誰 る であ 3. かっ 配彼の ヘブラ 最 る。 血 L 初 1 が流された」 得るやうな、 2 0 0 0 原 言葉 共 始 的 同 は 體 社 種 0 會 とは 物 族 仲 rc されば 的 的 間 は 緣 云 單 無條件 は はず 戚 位 相 これ を K 五 認め K 結 K K は單 合さい 連 且. 我 帶 0 K 世 2 關 例

第四

章

幼稚時代に再生するトーテミズム

6

れた者とは決して共食しない

のである。

事 我 To 々を産 取 して み我 神 と共 肉體 々に乳を飲ませて育て」吳れた母 に食事 を更新させて吳れ すれば 神 と同 る食物も、 一素であるとい 緣威 の實體の一部であるとい 關 ふ確信を表現するものである。 係 を獲 得 し電 固 K して る事實 吳 和 K 基くの るとい 故に異族と認め ふ事 7 ならず、 は 又

野蠻 團體 は 0 \$ 關 男 0 れ故 と其他 係 0 人 に屬する人々を包括 は 1 あ 今 る。 に犠牲宴會 の家族 日 5 猶 0 我 緣 相 R 現代 離 員 族 との 關 妻女や子供 n は 元來 7 係 0 社 獨りで 間に何等 は家族 してゐる。 會 は K 種族仲間 食事 あつて 生活よりも古 0 男達 緣族關 共 L は會食 て居り、 の配 は他の部落の婦人を嫁り、 係 宴であつて、種族仲間だけで會食するとい は家族 は成立しない。さうい S 丽 我 して食事 0 2 人 K K 知られてゐ K を結合させる。 關 する ふ家族內 る最古 1 子供等は母の部落を繼ぐ。 1 テ 111 の家族 然し家族 には會食とい ズ 4 は、 の宗教的 通常種 と饕 ふ規約 牲 ふ事 i 禁制 會 K なる終 IC に從つた とは VC 戚 何

なか 存 扨て 在 つたとい 世 ず、 我 然か は ふ事である。 幭 も亦 性動 物物 に轉じよう。 此 人女 處 K は平氣で果物や野獸や又家畜の乳を食してゐた。然し宗教的 重要な事 我 々の聞い は 斯 た處では犠牲 カン る祝祭の機會以外には決 動 物 なし の縁族集會とい して動物を殺害する事は ふものは の畏怖で、 決

て彼

等

0

間

0

は屢

及

との

同

食事

が

不

可

能

VC

なつ

T

る

る

規律 をい 動 决 斯 青、 個 S 3 物 生 樣 任、 X げる と同 を負い 命 牲 0 7 Z るい 內 は 獲 7 K 團、 C を食 徵 が 3. 12 3 意 緣 事 をも 時、 自 元 100 味 は 族 0 1C> 來 分 彼等 を持 許 仲 01 ね は 0 0 され た行 ば みい 用 部 の神、 是認さい 0 な 0 自 落 爲 7 6 身 爲、 卡 な る 82 0 牲 に家畜を殺す 5 及、 , る 2 生 卽 れい 0 250 S 又全 5 0 命 るい あ 犠牲、 り、 To 緣 あ 2 2 あ 規 部 族 同 0 約 動、 る。 位 落 共 行 又 物、 仲 曦` とと は 爲 換言 はい 間 牲、 VC 0 C 同、 罪 置 血 あ 動、 が 0 じ、血、 す 物 龙 参 0 力 0 n 犯 神 た。 來 n 加 をい なく 01 ば、 た と合 聖 殺、 60 た 是等 \$ K すい 機 なつ 0, 意 觸 0 15 とはい 牲 緣 で n VC 0 即ち 族 よら 事 た。 動 あ 3 物 員 行 る。 元、 は なけ 爲 來 は 15 0 D 緣 犧 E 刑 L はい 0 25 部 族 牲 1 罰 n -8 個、 仲 種 人に、 落 は 宴 ば 疑 7 譄 だけ 全 會 决 0 ふ餘 7 仲間 と同 は禁じ 緣 L 1 K 族 列 7 が 地 . 犧 樣 存 7 力 が ス あ K 5 た 牲 在 な 6 119 執 取 容 れい IC S ス が扱は 行 た。 1 す た。 20 は され 0 る たい 總て 事 n 原 Tus 2 る 個 始 全、 2 は 出 種、 如 人 人 糠 族、 何 S C 10 ئى 牲 な は は がい な

ので 處 其 つた 後 0 H あ 事 稀 0 N. -) K 時 1 7 神 犧 代 7 こと、 牲 25 ソ とされ 至 VC 1 檬 0 0 叉信 て 牲 ス とし 3 111 動物 者 種 ス 7 は は 0 豐富 縣 捧 -糠 げ '牲 あ 牲 る。 0 6 分言 な 際 n 存 3 より 證 10 T 在 市申 何 等 精 を た。 20 密 基 re カン 2 な 礎 0 とし 仕 0 研 は 究で 日常 方で自分 7 は T 神 判 食 犧 聖 0 用 牲 がそ な た事 動 0 4 家 物 0 0 は、 畜 2 動 7 古 0 物 この あ あ 吉 中 0 b 1 神 不 たこと、 1 淨 2 他 テ 0 な動物 は 4 血 不 重加 緣 本 淨 物 來 とし は 2 を同 係 神 は 聖な て禁じ を 前 强 7: 8 2 動 化 動物で 同 たこと 6 た。

第四

幼稚時

代に再生するトー

デ

111

ズ

A

事 とは は 種族 神聖であり、 だが其れより前の時代では普通の犠牲と神秘的の犠牲との區別はなか 0 流 m. と同 その肉は祝祭の場合に限り全種族 視されて、 その 罰 に對する同じ注意と保證との下に の参加 の下 に食 し得た 行はれ のである。 ねばならなか つた。總ての動 動 物 を つった。 物はも

後に、 海 の後 づいたらしい。 本來から罪惡であるといふ考へが廣く行亘つてゐた。 めさせるに十分であつた。 に投ず 家畜を馴らし又飼養が勃興してからは、太古の純粹なる嚴格なるトーテミズムば到る處で終息に近 に参加者 まるで復讐を発れさせでもするやうに、 る事 VC 全部が招喚されて形式的の裁判が開かれた。遂には殺戮の罪を剣に轉嫁して、その剣を 判決 然し「牧歌的」宗教の中で家畜に建つてゐる神聖さは、明か した。 中世期に於ても亦各地方の儀式では、 遁走する ことを命じた。 アテネのブーフォ 犠牲を 希臘 捧げる者をして犠牲を捧 = アに K に原始的 於て 於ける祝祭で は牡 1 ーテ 牛を殺す事 は、 一性を認 犠牲 げげた は

是 推論すれば次の如くである。「即ち あつた場合)はトーテミズにとつては破滅であつた。デュボン宗教史序論一九一一、第五卷 トーテミズム から導か れた家蓄制度 (若し家蓄として適する動物の

物を殺し、 神聖なる動物の生命を仲間として保護した處の恐怖があつたにも拘らず、嚴格なる祝祭にて時 其の肉と血を部族の人に頒與する必要が生じた。 此の行爲を齎す動機は犠牲の本質に關す 女動

なる たゞこれに依つてのみ参加者相互と及び参加者と神との神聖なる結合が行はれるといふ事で正當 が参 る 極 曦 加 めて深い意味を示す。 性 者 2 相 な 耳 0 K 神聖な た物質を食する る結合を作 其後に汎ゆる共食、 参 るも 加 者 K 0 限 T つて あ ると 持 卽ち参加者の身體 0 は 7 旣 る VC たや 聽 5 うに 7 る る。 に取 見 えた。 古代 入れられる物質の同 犧 K 性的 於て の死い は を齎い 此 0 すが神 で 意 味 秘、 あ は 性はい る 神 事 聖

## 锰(一)前揚書、一一三頁。

れを更新する T 與されたとい の基礎であつた。 此 0 結 合 は、 必要を認め 2 に外 其 肉 血の同 なら と血 3 82 とに含まる」生きた犠牲 世 一化とい る。 斯 かる觀念は其後に ふ完全なる血緣團體 至り人 動 物 0 K 生 の概念は、 が相 命 が 互間 艨 牲 物的 的 K 宴會 血 の犠牲的 の盟約をな K よつて 共食によつて時 L 總 た て 血 0 參 緣 加者 團 體 × 0 10 5 總 分

私有 に於ては するも 我 財 K 產 は 機性動 の觀念の n 15 へられて來た。 1 物 7 生ず はそ ソ 2 n る . 自 K ス 6 至 111 然し此 弘 つて、 ス 神聖で 0 考 の註 犠牲 慮 あつてその生命は不可犯であつた。 0 輝は 連 は 神 鎖 犠牲 K を打切り、 對 的 する 儀式の總ての特質を 捧げ その 物、 本質を要約 卽 ち 人 間 說 0 して總括を與 この 明 財 する 產 生 を神 一命を奪 K は 0 足り 财 へようと思 産とし ふ事は、 ない。 古代 30

第四

章

幼

稚

時

代に

再生す

るトー

テミズ

此 浦 であ 0 0 り原 犧牲 神 聖 前 なる 始 はサクラメントで K 的 於て神聖 動 神それ 動物を食 な 自 る物質 身 す で る あり、 あり、 事 を得む VC より その それを殺食す 部 が爲めに全 犧 族 難動 昌 は 物 相 る事 五間 種 は線族の一つであつた。 族 と神 が は神 此 との との の罪を分擔する場合に 物質 類似性を更新し確 的 同 質にそれ 性を 確 限 保 保 は古 り行 世 世 しめ 2 とし は S た 1 和 0 1 た た。 で テ 0 あ 4 0 動物 る。 あ

等の刀 變宴 を殺し 的 礼 M VC を食 儀 第 T 世 2 式 完 の儀 紀 0 -艨 を以て截り、 回 仙 7 は 0 食す 終り 非 て終 0 式 牲 b 傷を加 常 0 は 0 性質 K る 0 30 石 後世 事 太古 の祭壇 2 へる。 ナ 0 2 は 曉星 研 VC の曉星 1 K 1 に属す 沙漠 究 に置 至り犠牲 1 而 テ かる 0 るるも に於け 0 輝 して ム宗教 5 かる 光 爲 机 H が朝 0 め 奔 VC 1 で、 に犠牲 部族 るべ 闘する叙述の中に未だ猶保留されてゐると云 1 る 0 日 血血 主 7-一要部 決 0 をむさ 0 ドゥイン 7 して 光 は行 頭 2 一分で に消えるまで 目 . 稀 は ぼり ス は 族 な習慣 n 参 あ 11 の犠牲風習に就 飲 5 たものである。 加者をして唄につれて祭壇 ス む。 たと決論 は で A 然して 間 は の短時間中に、 化 なくて して した神 全員 いて語つた。一 各方 ねる。 1 1 は機 から テ 拜 急い まる より 牲 猶 4 **機性** 彼 K 0 で生のま」の肉、 を三 以下 取 は 0 證 附 頭 30 本來の 回 斯 前 言 きて蠢動 0 駱駝 によれ 聖= 廻 に、 力 6 る ル 時 世 0 1 機性 般的 ば、 する た後、 ス 1 2 は デ 1 の形式 2 內 は 紀 111 0 を彼 動 縳 元 テ ズ 鑑 內 物 後 6 4 4

To

あつた。

これが後世

に至りて種々なる變化が加へられたのである。

跡

分言

認められ

てゐる。

汎ゆ

る種

族

でその

1

1

テム

を増

加

せしめむ

が

高め

に魔術

を行ひ、

然かも自ら食

ッテ 段に る。 に對して同 大肉食鳥 + 多くの 77 してこれを哀悼し、 於ける直接の觀察によつて確める事が出來ないからである。 クラメン 族 其 1 著者等は (ノスリ)を崇拜するカリフ 他 ザ じ儀式を行 0 1 ト的意味の確か 人間 は最近刊行せる彼の大著の最後の二部に於て是等に類似 トーテ 犠牲 その皮と翼とを保留する。 ム饗宴の此 ア X に見える例を引用した。 13 カの の概念に對して重きを置かない。 才 \* ウアタ ル ニアの印度 才 ウ カ = ウメ 族 例 人部族は毎年一回嚴肅なる儀式 の熊 へばトーテ 丰 シコ の犠牲、 のッニ u 15 ム饗宴の狀態を想像し得らる」ア その理 及び日本のア ートソン・ス 印度人族は彼等の せる例を精細 由 は、 1 ミス彼自身 トーテ に語 のうちにこの鳥 X 族 神 つて ミズ 0 聖な海籠 熊祭であ は 2 檬 の階 牲

经 「金の枝 第五部、 唐モ P 7 3 と野生植物の靈一九一二年、「神を食すること及神聖動物を殺すこと」の

中 央 才 1 ス 1 ラリア 部族 0 イ 2 チ チ ウ 7 儀式ではロ 1 1 1 " 2 . スミスの主張を最適に裏書する形

する事 らなくなつてゐる。 の禁ぜられた場合は、他の種族が手を觸る」に先立ち、儀式 フレ 1 -1F 1 K 依 れば普通の場合に食用を禁ぜられてゐるトー の下にその 1 テムの 1 ラ 4 サ を食さ クラ メント 丸 ば な

式食事の最適の例は、西アフリカのビニ部族間に於て種族の埋葬式と結合されて見出される。

EZ. 部族の埋葬式に就て、フレーザー「トーテムと外婚」一卷五九〇頁。

教の重要性であるといふ 然し乍ら我々は、他の場合に食用を禁ぜ H 25 1 " 2 . ス ミス られた動物のサ の主張に從はうと思ふ。 クラメント式殺戮及び共食は、 トーテ ム宗

ル

フー

~

ル 十

から餘儀なくされたもので、その主なる目的はロバ が出來ない。 くに聲や動作を真似る。その際に斯ういふ意識的自覺はある。即ちとれは總員の参加する場合 が て是認されてゐるが、一個 以て飾らうと思ふ。 ある。 扨て我 E その際 々は斯かるトーテ 余はマリリー が、然しこれらは本質的にロバートソン・スミスの論を破つてはゐない。 この行為が終つてから、殺された動物は悲しまれて哀悼される。この哀悼は この 五 部落の 嚴肅なる祭りでトー が仲間達 人には禁ぜられてゐる行動だと。この殺戮と會食からは個人は脱すること ム會食の光景を想像し且つ從來考察し得なかつた二三の確實 はトーテムを模倣して假裝し、恰も共通 マウス其他の人が爲した此の犠牲の理論に對する反對は承知してゐる デ ム動物を殘忍にも殺戮し、その血や肉を生で飲 エトン ン・スミスがこれに類似した場合に云へる な同 性を强調する らし 復響 食 す る部 VC 0 力 脅威 限 0 如

如 1 殺戮 に對する責任を遁れることである。

至 「セッ族の宗教」第二卷一九〇七年、四二二頁。

はれる。 然しこの哀悼の後、汎ゆる衝動の解放と汎ゆる滿足の認容とに伴はれたる壯なる華かなる祝祭が行 と」に我々は祭日なるもの ム本質を容易に洞察し得る。

日 は その 如何 祭日 もの は許されたといふよりも、寧ろ規定された無禮講であり、禁制を公然と破ることである。人々 なる時に ム性質が無禮講なのである。 も祭日 として特筆された無 祭日氣分は平常の禁斷が解放されるので齎らされ 禮講 即ち祭日氣分を得んが爲めに耽るにあらず、むし ろ祭

ある 人々は平常禁ぜられてゐた動物の殺害を悦びと感するならば、それをに就いて何故に哀悼するので 然し乍らトーテ かっ ム動物の死に對する哀悼は、この祭日氣分を齎すことに如何なる關係がある か。若

日 るとは旣 部落 氣分及びそれから生ずる一切を説明できるであらう。 仲間 K 闘 は いて 1 1 ねる。 テ ムを食して神聖 彼がトーテ ムに含まれてゐる物質から神聖な生命を吸收したとい になり、その結果そのトーテ ムと會 食者相 耳 間 との 同 ふ事 -化 を強

精 第四章 神分析 は、 幼 稚時代に再生するトーテミズ 1 ーテ 4 動 物 が事質父の代償であることを我々に明かにした。この事は、平素トーテ

中に、 矛盾を解く。 ム動物を殺す事が禁斷されて居り、それを殺せは祭りとなり、動物を殺すがこれを哀悼する、とい テ 更に深き理 代償たるトーテ 4 豫想外の統一を認めるとい 0 說 明 今日の子供から交コンプレクスとして示され又展々成人の生活に存織せる雙存性感情は 解が得られる。 1 4 1 テ 動物にまでも及んでゐる。然し乍ら若し我 ム饗宴及び それは異様に見えるが然かも從來個々に分離されてゐた現 ふ利益を齎すところの 人類社 會の原始的狀態に關するダーウ 一つの推論 妆 が精 神分析 處に提出 1 1 の説と結び付け によつて與 象の集りの 6 るなら 22 1

を此

し得

る。

た 定である。斯ういふ原始狀態の社會が何處かに事實あつたといふ譯ではない。今日未だ或る種族間 n 我 嫉妬深き父があつて、 は對 \$ × 对 が認め 0 1 か 等 ウ 0 又如如 權 てゐる原始 利を持 の原 何 始群 にして つて 的社會狀態としては母 總ての婦 團 生じたも ゐる仲間 に関する概念は、 人を占有し、 から成 0 力 6 勿論 7 系繼承として固められたる男子組 生熟しか」る息子を追 1 1 デ テ ム制度 ミズ の支配を受けてゐる。 4 の發端 放したとい は示 してゐ 合が存 3. な 何 れが何 たぶそれ 在して 其處 和 VC だけけ は より生じ 亂 0 K 假

て父を殺して食つた。斯くて父群の制度を滅亡させた。彼等は單獨にては不可能だつたことを協力し 1 1 祝祭に基いて我々の論據を次の如く解答する事が出來る。或日追放された兄弟達 は協力し

徳や宗教如きものが端緒を開いたのである。 弟は父を食つて父と同一化し、父の强さの一部を獲得した。恐らく人類の初めての祝祭であつたらう 處のトーテム饗宴は、この紀念すべき罪行の反復であり紀念祭であらう。その罪行から社會組織や道 優越感を與へたのであらう。これらの食人種の蠻人にとつては殺したものを喰べる事は當然なことで て敢行して成就した。(恐らく文化の或る進步は、例へば新武器の使用を可能ならしめ、これが彼等に 

- 1 经 (1) 誤解を避ける爲に、この叙述に對して讀者は次の註の結句を訂正として附加して頂き度い。
- る。斯くして更に彼は、父の殺戮後戰勝した男達の間に爭聞が起り、その結果、群が崩解して新社會 の主張せる通り野生の牛馬の群に於ても遂に常に父動物を殺すに至るといふ原始群の狀態を述べてゐ 一二一頁)。ニウカレドニアに住居して上人研究の好機會を有してゐたアトキンソンも、亦ダーウイン り父たる暴王から妻とその命とを奪ふ事になつたのであらう」(原始法律、Primal Law 一二〇―― 性欲禁斷を强請されて共棲してゐた。或は一人の婦人の捕虜と一妻多夫的關係で共棲してゐた。彼等 は未熟だつたが爲めに如何とも出來なかつたが、時の經るに從つて力を得て、再三の協同的攻墜によ ウインの原始群の直接結果として、亦アトキンソンからも肯定された。氏曰く、「若き兄弟等の一團は

其後はその群に残つた息子達にも示された。母の此の寬容に對する報いとして、息子達は母や姉妹達 ったとは考へなかつた。それを彼は母の愛に歸した。といふのは、この母の愛は最初は末子に示され ソンは、原始群から次の平和に生活し得るに至つた時代への過渡期に於て、以前程の强烈な争闘があ 精神分析の知識から默示を受けず、且つロバートソン・スミスの研究の結果を知らなかつたアトキン 子の暴力が繰返される毎に、父殺をした兄弟達は又兄弟事闘に耽らざるを得なくなつた」(二二八頁)。 の組織の根原が出來損なつた事を主張してゐる。曰く「孤立せる暴王の父の地位を繼承せむとして息

ゐる。一致せざる點は他の種々なるものとの關聯を否認する點である。 アトキンソンのこの極めて注目に値する理論は、或程度迄此處に掲げた本論と本質的には一致して

に示した衝動を抑壓する事によって、父の性的占有權を認むるに至ったと云ってゐる。

からである。この材料に就て正確を期する事は無理であり、確實を要求することは不當であらう。 余のこの主張の不適確や時代の經過及前論述に於ける材料の輻湊は本問題の性質上止むを得如必要

同 殺す事によつて憎みを充たし、父と同一化せむとする願望を充たした後は、抑壓されてゐた愛情が發 求と權勢然とに對して妨害してゐた父を强く憎んだが、然し同時に父を愛し且つ敬服してゐた。父を クスの雙存性の内容として現代の子供等及神經症患者の症狀に示されるものである。彼等は性 した兄弟達の群は、父に對する同一の矛盾的感情によつて支配されてゐたと。 我々の假定は別として、これ等の結果を肯定せしめむが爲には、次の事を假定すれば足りる。卽ち合 この感情は父コ 的要

なった。 歴された欲望に當るものである。服從しなかつた者は誰でも原始的社會を擾した二つの罪の犯行者と 罪の感より二つの根本的トーテ 周知の事である。彼等は父の代償たるトーテムを殺すことは禁ぜらるべきものだと宣言して、自分等 服從」といふ精神狀態を以つて自ら自身の上に禁斷として課した。此の爾後服從は精神分析によつて 闘して我 るものである。死者は今や生きてゐた時よりも更に强者となつた。 露されるに至つた。この愛情は悔恨の形で起り、同時に罪の感が生する。これは一般に悔恨に相當す 罪業の消滅を計り、解放された婦人を遠ざける事によつて行爲の成果を放棄した。斯くして男兒の が認めてゐる事である。彼等は父の存在によつて嘗て阻止されてゐたものを、 ムのタブーを作つた。それは正にエ ーデプス これは今日に於ても人間 • 7 ンプレ 7 スの二つの抑 今は 0 運命に

- この新しき情緒的態度は、犯行者の何人と雖も完全なる滿足を齎すことが出來なかつたとい その成功よりも寧ろ遙かに道徳的反應に好結果を齎したものである。 父の場所を占有するといふ本來の願望を充し能はぬからである。然し乍ら此の失敗は既に知れる如く 動因でなくてはならぬ。或る意義に於てはこの行爲は全く無効であづた。何故ならば息子達の一人が
- 註 (1) 「殺人と骨肉姦、即ち神聖なる血の法律に對する同族の犯行は、原始社會に於ては公衆が罪惡として認 むる唯一のものであつた。しセミ族の宗教、四一九頁。

二八八

態は 等の間に示されてゐた同性愛や同性愛的活動等に基いた組織とを支持する事 する以外には他の手段を持たなかつた。これは恐らく多くの困難なる經驗から初めて知つた事であら 得る程拔群 人達を放棄せねばならなかつた。斯くして彼等を强固ならしめた組織と、追放 爲に協力したが、婦人に關しては相互に敵視した。 現實に於てはその償ひは爲し難いのである。然し他の一つの禁斷、 つ即ちトーテ る基礎を有してゐる。性的要求は息子達を結合せしめずして分離せしめる。兄弟達は父に 爲めに彼等は總て等しく欲望してゐた婦人達、然かもそれが爲に先づ第一に父を殺すに至つた婦 相 バッホーフェン 互間 の争闘 の强者は無かつたからである。斯くて兄弟達は共同生活を欲するならば骨肉姦禁斷を ム動物に手を下さない事は全く感情的動機に基いてゐる。 一の始原たるトーテミズ の結果、新組織は崩壊するに至つた。 Bachofenによつて發見された母權制度の核心を作るに至つたのである。 ムの二つのタブーは心理學的には相互に等質でなかつた。 斯く兄弟達は父の如く總ての婦人を占有せむと欲 何となれば誰人でも父の役割を完全に充 即ち骨肉姦に對する禁斷は强 父は旣に殺されたので ずが出 された間 不た。 恐らくこの狀 に恐らくは彼 打勝たむが 固 る。

とれに反してトーテ ム動物を保護する他のタブーには、 トーテ ムを宗教の最初の試みとして評價さ れは其後父權家庭制度によって取って代はられたものである。

事

ずを忘却

世

しむる事に援助

した。

であ 使ひ 10 やうな行為 K 的 n 1 たい テ よ 3 ム制度 ムらなか つて恐らくは燃ゆるが如き罪の感をゆるめ、父と和睦せむと企てるやうになつたのであらう。 世 用 とい た。 『若し父がトーテムを取扱ふ如くに我等を取扱つて吳れた 心等與 を再 ふ要求 は要するに父との協定 然しそれを强請 つたらう」と。斯くてトーテミズムは事質を晦まし、 U ~ るとい 繰返さないとい が關聯してゐる。息子達の感情 ふ協定 的 K 0 取扱つたので悔悟を示さむとする以上の或物を表現した。 如きも ふ義務 の如きものであつた。父の生 のであ の代りに、 つた。 には、動物をして父の自然の 父は、 1 1 子供 テ 111 ズ 命 の空想即ち父に 4 0 たなら、 トーテミズムの成立 0 尊 111 で重即ち 10 我等は父を殺す 位 亦 且 現實の父を殺したとい 辩 期待 つ適した代償として認 解 0 して 如 きも に関する出 る が如 父の る 身代 き 氣 來 3 b

び顔 16 其後 段により罪感を和 0 2 來 階段及びそれ の總ての宗教 n 人類 に關 から して爾來宗教 其 の爲め から もこの問題を解決せむとする企てに外ならぬ。この企てはこれが らげ又被害者たりし父と和睦せむとする企てとして、 1通過 に常 の性質 した道筋 に不安狀態に襲 を決 には差異が 定した或 は あるが、然しこれらは總て文化 る要求 れてゐたところの一重大事件に對 が 構 成された。 トーテ 子供 4 の起 宗教 達の罪感か 寸 3 源 は 同 となった處の、及 爲された種 一爾 目 6 後 的 發生 服 を意味す 從 一々の文 の手 た

第四

章

幼稚時代に再生するトーテミズム

る反應であつた。

より 過ぎた。 る 1 悟と和睦 ス 爲 K る デ 生ず 附隨 \$ 4 10 代 7 物 る 1 デ との企ての發現以外に、父に對する勝利を紀念する役割を含んでゐた。これ 若しく 方言 のトーテ せる雙存性 ある。 利 0 益 ム饗宴 犠牲によつて父殺 は 雙存的緊張 ミズ 即父 是等 0 が猶一般宗教の中に持續されてゐる事は注目に値する。 0 ムに現に發芽されてゐた今一つの特質で、未だ猶忠實に宗教 紀念祝祭が始 の矛盾感情 所有物を奪 は 如 何 0 を解決するに當つて精神狀態が全く不適當であつた。 めら 犯罪を繰返すのであ ふ事 なる手段によるも が、 れ、 生活 この の狀態 祝祭にて爾後服從とい これを解決せむとするに る。 の變化に 息子達の よつて消失す 謀 級が、 ふ制 限 1 は、 後代 る惧 が テミズ 廢 恐ら の中 の制 れを感ず 止され、 を満 父コ く餘 4 K 足也 の宗教 保留さ 0 此 中 る b 强 K 每 0 がは悔 大に 屋 17 ク

に優位 久しい間社會の發達に大影響を及ぼした。 する愛情 し宗教と道德的規律の中に―― を占 めて が 悔恨 ねたとい に變 ふ事實を ~ られた結果をこ」まで追 無 派視する この雨者は 事 これらの感情は共通の血の聖化と、 は 出 トーテミズム 來な 一求するならば、父殺しを煽動 5 0 この の中では些したる相 大變化 に基 5 た社 部族生活の連帶性 會的 させ 違はなかつた 友情 た傾 感 向 から は 0 其 强 後

最も注意すべき假装と逆

一轉の下に再生するのを見ても我々は驚か

ぬであらう。

婚 達 悟とに、 中 者からあしらは しまふまでには テ 調 でとの 兄弟殺 斯 0 4 とで表現されてゐる。 部落 くて精神分析は 殺戮 間 同時 に密なる關係あること、 の禁制 によって代 しに對 に道徳は一部分は社會の要求に又一部はこの罪感が要請する贖罪に基づいて成立した。 中 久 して社會的に設けられた禁制は、斯 れまいとい L K トーデ い時 へられた。斯くて社會は共同 加 へられ 兄弟達 が費されたであらう。 4 ふ事實を表現してゐる。 制度 た。 は の新 及び兩者が同 か この掟が部族 く相 しい概念とは反對に、寧ろ古 互の生 -先づ父の群 の人達 一命を尊 の起 的 彼等 犯行に、 くの如くにして宗教的基礎の上に建てられ 源から成立したことを認めさせる。 の範團 重 は父の運命の反復を避けようとしてゐる。今 Ļ 0 宗教 位置 何人も父をあしらつたと同じやうに他 を脱して簡單 はその は い概念に從ひ、 血 0 犯行に闘する罪の 給 合によつて確保され なる句「殺す勿れ」となって 1 1 テ 感とその たトー た兄弟 0

## 六

瞭さを以て現はれてゐる二條の糸だけを追求する。 る企てを避けざるを得ないやうな大きな動機の影響を受けてゐる。 余は宗教 がトーテミ ズ ムにその發端をとつて今日 即ちトーテムの動機と、息子が父に對する關係と の狀態に至るまでの發展 余はその動機 に闘 の組 して、 織 の中 これ に特 を論 K 詩 明

鄭四章 幼稚時代に再生するトーテミズム

の二つであ

部分的には我々と見解の異なれる立場を代表するユングの著述「リビドーの變化と象徴」精神分析研 究年報第四卷一九一二年)參照。

犠牲を食することにより神と同化し得ると考へた。然し神は本來無緣の地に如何にして出て來たの の意味は何れも同じで、即ち共食に参加する事によりて聖化される、といふ事である。猶その際、 神を持ち出 0 感 H は バートソン 保留されてゐるが、總ての參加者の連帶とい して、 ・スミス その想像された神前で犠牲の式を行ひ、 は古いトーテム饗宴は犠牲の本原的形式で再生するといふ事を教 ふ事で初めて緩和される。 神 は部族仲間として食事 加ふるに其處に部族 10 加 はり、 へた。儀式 人人 は

神 來 3 此 は父をモデルとして出來、神に對す 0 兹に精 物的父と共に動揺し且つ變化し、 制 總での宗教生活を支配して了つた。トーテ に對する解答は次の如くである。神といふ觀念は――何處からか知らぬ間に――人々の頭 に當篏めねばならぬ事になつたらしい。然し乍ら個人の精神分析的 神分析は、再びトーテミズムの場合と同じく恰もトーテ 結局は神は誇張された父に外ならぬ事を特に强く教へるのであ る我々の親密なる關係は我々の物的 ム饗宴も亦成立を欲してゐる總てのも ムを先祖と呼ぶ如く、神を父と呼 父に於ける 研 究は、 關係 あらゆ のと同 K よつて る場合 じやうに に生 出 VC

型 その意味とを質問 神分析的 0 35 的 光 如き忠實 職 明を與 神 牲 0 解 0 觀念中に於ける父の 决 狀態で二度 なる者 ふる の方法 事 しなくてはならぬ。 0 があることを我 出 0 一來ない 範 現 圍 和 は る。 もの 役割 極め -度 は別 7 は 及 に教 制限さ は (神に就 神 として として、 へて れて 7 る 非常 る。 ねるとい の他 -度 若 0 K 目 重要 起 し精 ふ事を考慮して、 は 原や神の意味の如き、 7 なものでなけ 神 1 分析 テ 4 は 何等か 動物 0 ればならぬ。 機性 の考 斯かる二度出 精神分析 慮に値 として。 それ 3 現の可 我 K るものとすれ よって 75 は IC 能性 父, 兹 10 何等 は 2 精 原

的犧牲 た動 D 通 敬を受けて 上論ず 我 物 は 2 20 と云は 明 T で崇拜され 0 は ある。 る カン 神 市印 ねた。 と神 必要はなか である。 K る 屬 これ 1 聖 四、 る。 8 なる T 然し よ 0 2 らう。 神話 b 或は他 は、 る。 動 作ら して 物 神聖 K 然 斯くて かたて 1 神そ 1 0 し稀 見地 なる 1 は テ テ 0 K 1 もの からす 4 ムその 神 6 は は屢 多 のとして テ 犧牲 は 1 ムは 動 れば 8 女動 0 物 動 0 動 1 父の最初の代償であり、 7 物 物 は 神 物 父 あ K に變形される。 0 に屬され 場合 0 b デ との數多あることを知つた。一、一 ミズム 代 僧 神 6 ある。 は宗教 たも K 外 時 ならぬ 代終熄後 0 = それは屢 感情 が 機性 とい 或特 0 神は其後 其 久しき間 K 一之神 ふ事 後 供 别 0 3 な神 を考 階級 K n 神 0 動物 る。 聖な 父の カン 聖として れば 5 は 樓 進化 神 性、 種 と同 沛 0 摔 更 動 Vit 所 K たとい げ 樣 屋 物 謂 ひ得 それ られ 0 K 神 是 動

第四

幼稚時

代に再生するトーテミズ

A

新 恐らくは又動物に對する――關係に本質的變化が起つたならば、總ての宗教的進化の根原から斯 る。この第二の代償によつて父は人間の形を採るに至つた。若しも時の經過につれて父に對する—— しき感情、 即ち父に對する戀慕心を作ることは 可能であらう。 かる

註 H バートソン・スミス 「セミ種族の宗教」。

望も加味されてゐた。部落の各人が本來的に有してゐたデモクラシーは文化の變化で妨げられて最早 と拘 時 視しても、容易に認め得られる。父を殺す事によつて發生した狀態の中には、時の經過につれ齎らされ L 望は兄弟達の仲間で相 食に於て父の代償の一部分を攝取して自分の肉體の中に吸入して了つたことで現はれてゐる。 1 ねばならなかつた父に對する戀慕を非常に増加させる要素を含んでゐた。何となれば父の殺戮 の經 た兄弟等は、各人が父の如くにならむとい 斯かる變化は動物から精神的なものを分離する端緒と、動物の家畜化によるトーテムの崩壊とを無 た完全な力を獲得する事 東 からの自由とを内容とした一つの理想が生じた。その中には彼等自身が父に服従するとい と共に靜め られ、 三五間に及ぼした壓迫の結果、充たされ損なつた。誰人でも求めてゐた父の所持 同時 が出 來す、又許されなかつた。斯くして反抗を挑發した父に對する惡感は、 に彼に對する戀慕 ふ願望によつて刺戟されてゐた。 心が强められた。一而して征服 この した原父の十分なる力 願望は 1 1 この願 テ K ふ欲 ム會 協力

トーテムとタブー

父を神に祭り上げるといふ事は、さきのトーテ 理想を復活せむとする傾向が起つた。 保留できなくなつた。その結果彼等の中から傑出せる人を神として創造し、これを崇拜して古い父の 不條理なる言葉であるが、古代の槪念では左程ではなかつた。然し、種族が其の祖先たる殺された 人間が神になり又は神が死ぬといふ事は、今日の我々に對して ムとの約束よりも、更に嚴肅なる贖罪の企ていあつた。

註(一) 二七九頁參照

に加 「我々現代人にあつては神と人との間には交通し難い溝が出來て居り、斯く神を眞似る事は不敬に見え 家系は神の子孫だと云へるからである。人間を神にする事は恐らく彼等には現代カトリック数の聖列 るかもしれぬ。然し古代人にはさらではなかつた。彼等の考へでは神と人とは縁族であつた。多くの Canonisation の如く平凡に見えた。」フレーザー「金の枝」魔術と王の進化第二章一七七

頁。

族は以前 る 父殺しによつて影響された人類生活の側、即ち社會組織の上にも及んだとい てよいかを余は知らない。然し乍ら父に對する關係の變化は宗教的領域に限られずして勿論 この發達に於て、 父の の原群の再建されたものであつて、これによって、以前父のもつてゐた權利の大部分を父に 神性が作 られると共に、 一般的には恐らく父神に先行したと考へられる偉大なる母神の位置を、 父のない 社 會は次第に變化して父支配制 に秩序立てられて來た。家 ふことは確置らしく思へ 何處に置 他の、

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズム

譯ではなく、新家族の父と暴虐なる群の原父との實際上の相違が甚だしかつたが爲めに、 返還した事 の持續と、 止み難き父戀慕の保持とが確保されたのであつ にもなつた。そこで再び父が存在する事になつたが、 兄弟部落 の社 會 的功績 Vi 宗教的 廃棄さ

樣 牲動 此 を紀念する同一の行為に依つて、屈辱を受けた父をも満足させるとい 10 K 種 息子 個の比喩と解釋して、その歴史的階段を忘却する事である。父の二度の K 回現れるとい 族 物としていあ 彼 神 の敵意 の最高勝利を表現すべき材料 0 前で行は 的感情に對する愛情感情 ふ意味である。父に對する雙存性態度は此處に具體的表現を採つたのであり、 る。 れる犠牲 然しこの事情を了解せむとする企てにあ 0 場面 には、 となった。 の勝利も左様である。父征 それ故に父は二回 犠牲 が全く一 田 般的 たつて注意すべき事は、 現する。 K 服 の場 ふ點に なつた意味は、 即ち神として、 面 ある 即ち父の最 出現はこの 2 双ト 場面 それ 0 大 罪過 人なる が を皮 1 心的行為 屈 時 テ 叉同 原は を隔 ム機 的

僧 前 に等しい王穣を作り出して、家長制を國家の上に移し出す。一度廢位されて又復位された父の復讐は に對 正 更にその結果は、 の媒介なしには交際し得ざるほど人間 する單なる棒げ物 動物 となり、 はその神聖性を失ひ、又犠牲は 神 の爲の自 0 上 己放棄 K 非常に高 Selbstentäußerung トーー S デ 位置になつて了 4 配祭 VC は無 となる。 30 關係となる。即ちそれは 同 時 神その 10 社 會組 もの 織 は 今や は 前

實に峻巖であり、又その權威の支配はその極度に達したと云はねばならない。服從させられた息子等 味は、 は此 全く彼等の責任以上であつた。神自らがこれを要求し且つ命令した。 はその罪の意識を更に尙免れむが爲め、この新しい關係を利用した。その犠牲は、 8 0 最 云ふところに曰く、神は自身の本質の動物的部分を克服したものだといふ事を示したものだと。 のである。この場面を單 も有力なる否定である。この後者の犠牲行爲の更に別の意味は明かに存在してゐる。即ちその意 の時期に属するものである。これは社會の起源、罪の感の起源となつた處の、かの重大なる罪過 神の觀念のより高い爲めに以前の父の代償を抛棄したとい 物が神に對して神聖なものであり、 に比喩的に翻譯する事は此處に於ては殆ど精神分析的註釋と合致する。そ 本來は神自身であるといふ話があるが、 る事 神話 に就いて、 の中 K 神 満足の意を表現した 今日 が自 一分で動 に於け それらの神話 物を殺 る如く

証 く疑問 神話に於て、<br />
或る神の代が他の神の代によつて<br />
克服された<br />
事は、<br />
或る宗教制度が<br />
新しい<br />
宗教制度によ 取は心理的發達の途上であるとしても差支へない。<br />
心理的發達の場合ではその神話はジルベレルの所 つて取換へられた歴史的過程を明かに意味してゐる。それは他民族による征服の結果であるとしても と見做す事は、從來用ひられたるとは異りたるリビドー概念を假定してゐるものであつて、余には全 「機能的現象」に似てゐる。 に思へる。 ユング (前掲)の主張せる如く動物を殺す神をリビドーの表象である

第四章 幼稚時代に再生するトーテミズ

か 信ずるならば誤謬であらう。 ら、 然し乍ら此 我 20 は寧 の甦生した父權の時代に、父コンプレクスに属する敵對的衝動が全く沈默して了つたと ろか の宗教 の特徴である雙存性 兩方 0 新しい父の代用物たる、 の最强の表現を認め 即ち神と王との支配 るの で ある。 してゐた最初 0 時代

トーテムとタブー

犠牲 る事は であ 父の代りが再び人間の形態をとるに至つて、動物犠牲も亦再び人間犠牲に變つたのである。 解決されて來る。即ち最初 えるい 每 役割を演じ、又はその役割にて一定の祭日に犠牲に供されたものだといふ推測を唱へてゐる。 K フ 0 犠牲に供 (人形)を使つて後世までも繼續されてゐるのである。 + 如 ふ事に 人類 1 分に公平 犧牲行爲 き精細さを以て取扱 ザ 0 1 住 は彼 は殆んど疑 する事 む到る處で行はれる人間犠牲 の對象 に認められることである。 の大著「金の枝」に於て、 (自己犠牲はこれの轉來である) は常 ふ處はない。而してこれらの犠牲の風習は、 の動物犠牲は既に人間犠牲即ち儀式的父殺しの代りであつた譯だ。 に同 ふ事は出 一であつて、今日では神として崇拜 一來ない 動物犠牲と人間犠牲との關係の問題は此處に於て簡單に が、 ラテン種族 の儀式は、 これは古い はセミ族の宗教の本質的特徴であ これらの の最初の王は他國人であつて、その王は神の 犠牲形態の意義の上 人間神の犠牲、 人間 生きた人間の代りに生命 されるもの即ち父であつた から 神の代表者として生命 余はこれを遺憾乍ら動物 に光明を投ず つたやうに見 る がを失つ 神を年 0 とい もの ない

志 何 性といふ形式をもつてその不可避的の繰返しが現れて來ねばならなかつたのである。宗教的思考の如 mythical tragedy として解され、而して其際の衰哭は自然に起る同情の性質を有せずして、却つて 或る强迫性を帯びた、神の怒に對する恐怖から起つたものだ。と云つてゐる。我々はこの解釋を正し 7 いと信ずる。而してこれは参列者の心の底に横つてゐる感情狀態を最もよく説明したものだと信ずる。 なる合理化發展によつて、この再生が可能となつたかは、余は此處で説明する必要はない。ロバ れ難きものとなり、人々がその動機から出來るだけ遠く離れようと努むるに至つた時、 かくて、かの最初の大犠牲行為の記憶は、それを忘れようとしてあらゆる努力を爲したにも拘らず が、「古代のセミ族が神の死を祭つた祝祭の儀式は スミスは、犠牲とい ふものを人類原史のかの大事件に還元するとい 「神秘的悲劇の紀念」 commemoration ふ我 々の説を採つてはね 恰度 神 0 機 1

註 「セミ族の宗教」四一二――四一三頁。『哀哭は神の悲劇に對する同情の自然的發露ではなく寧ろ强請で 實任の回避であつた――これは「アゼンスの牡牛殺し」の如き神人犠牲と結合して旣に我々の前に現 あつて、超自然的愤怒に對する恐怖によつて强められる。而して哀哭者の主要目的は神の死に對する

更に宗教が發達しても、二つの衝動因子即ち息子の罪の感と息子の反抗心とは、決して消滅しなか

響の下に、

次第に消えて行つた。

精神力の和解のあらゆる方法は、恐らく歴史的事件、文化の變遷、及び內的精神の變化等の綜合的影 つたとい ふ事 は、確か に事實として認容される。宗教問題の解決のあらゆる試み、雨つの 相反 抗

する慟哭と、蘇生に對する喜悦とは、他の息子神の脱祭にも移されて、永くその神性は傳へられて行 る 或は父神の怒によつて動物の姿に變へられたりしてゐる。アドニスはアフロディテ なかつた罪の意識は、神話の中に表現されて、母神の若き愛人が短命であつたり又は去勢されたり、 K n 家族に於ける息子の位置は高まつて來る。息子は彼の骨肉姦的リビドーを新しい表現で敢行する。 -猪 抗して母との不倫を敢行する若き神々が出現する。然し乍ら此等の神々の創造によつても緩和され は母地の耕作といふ事で欲望の象徴的滿足を見出すものである。かくしてアッチス 父神の位置を奪はむとする息子の努力は、其後益々明瞭に表はれてくる。農業の創始と共に父長制 ス のために殺された。 B ムズ Tammuz等の神々や、植物の精靈が生じ、同時に、母神の寵愛を享樂し、父 キベール Kybele の受人アッチスは去勢されて死んだ。これらの の神聖なる動物た Attis アド 神 Z に對 2

至 去勢祀曼は若い神經症者にあつては父との關係の障害に於て重大なる役割を演ずる。フェレンシーの

優れたる觀察によつて、男兒は自分の小さな男根に喰付いた動物に如何にしてトーテムを認めたかい を我々は知る事が出來る。子供等は割醴を經驗すると、これを去勢と同じものだと考へる。 於ては割醴を剃髪や救險と混同し、或はその代りとして居たり、又現代の子供等がこれらの事柄を少 さねばならぬものである。それが其後二次的に時期を早めたのである。更に興味深き事は、未開人に 又原始民族間にあつては、屢々行はるゝ割醴は成年式の時點に關したもので、そこにその意義を見出 る範圍では、子供の此の態度と平行するものは民族心理學中にも未だ論じられてゐない。原始時代に しも知らないで、剃髪や拔齒を去勢と同價値に考へて杞憂反應を起してゐる事である。

暫らくは何れの神が勝者となるかは疑問であつた。 キリスト教が古代世界に出現し始めた時、これとミスラス教 Mithrasseligion との競争が始まり、

殺す姿態から推論すれば、ミスラスは父犠牲を單獨に敢行して、それによつて兄弟等を脅威する共行 めむ 爲の共同犯罪から兄弟等を救つた處の息子を表象してゐるのであると思へる。この罪の感を緩和せし 7 ~ は進んで自分自身を犠牲に供した。それによつて彼は兄弟姉妹を原罪 が爲め ル 2 + の若き神の崇厳なる姿は質に合點し難い朦朧たるものである。恐らくはミスラス に別の途が存在してゐた。 その途 は始めてキリストによつて歩まれたものである。 Erbsünde から救つた。 が牡犢を キリス

原罪の説はオルフェイス 第四章 幼稚時代に再生するトーテミズ 神話 から出てゐる。それは神秘的なものとされてゐたが、そこから古代ギ

代神 性質 n た總でのものはそれに對する處罰を負はねばならぬと云つてゐる。巨人の行動は群集、 百 IJ 人の 2 話 K P 後裔 ア の哲 よつて明 例 ナ 學諸 丰 ~ で ば あり、 2 オ カン 7 派の中に入り込んで行つた。人間は、若きディオニソス・ザグレ に聖ニ 2 12 この フ デ ル オ 1 ル の断片語 犯罪の ス ス の記 0 死 重荷 0 に、 せるトーテ 如 を背負つてゐるものである。 き 世 一界の統 然し殺害行爲が若い 4 犠牲を想起せしむる 一は原 始 時 代の罪 神 この罪 化 K に足る。 よつて破壊された。 に對して遂行されたとい 0 重 荷 ウスを殺して寸斷した か 尙 人間 其他 0 殺害、 多くの それから生じ 上 一に背負 他 慘 の古 虐

状態は我々を迷惑させるものである。

**陸**(一) ライナッハ「祭典、神話及宗教」第二卷七五頁以下。

生命の犠牲が父神との和解を齎すものならば、償はるべき犯罪は父殺し以外にはあり得ぬ事である。 事 自 5 元 身の生命 丰 人間 よつて償 1) ス の感情 1 を犠牲にして人間を原罪の重荷から救ふとすれば、その罪は殺人罪だと結論せざるを得な 教 は 0 れ得 の中 神話 るも に深く根を張つてゐる應報の法則によれば、殺人は今一つの生命 に於ては のである。 人類 の原罪は疑ひなく父なる神に對する胃瀆だとしてゐる。 自 己犧牲 は 流 血 0 犯罪 を示すもの と見做 L 得 33 而 を犠牲に供 して + この自己 1) ス する

古きトーテム會食が復活される。そこで兄弟の群は父ではない息子の血と肉とを食ふ。食ふことによつ 的である。然し乍ら此の場合に當つて又雙存性の心理的宿命は擡頭して來る。父に對して能ふだけ大 同 の傍に就く、 人類が今や一人の息子キリストの犠牲死に於て最も完全なる贖ひを發見したからである。 めて ての をば動物犠牲、神人的の人間犠牲、及び基督教の聖餐との同一性として見做してゐる。猶これらの總 て神聖化し彼と同一化する。これが即ち聖餐式である。我々は永き時代の經過を通じてトーテム饗宴 なる贖罪を捧げるその行為によつて、息子は叉叉に反抗する願望をも成就するのである。彼は自ら神 を反復 時に管ては父に對して反逆の因となつた女までをも完全に抛棄した。それ程まで父との さういふやうにキリスト教の教義の中に人類は原始時代の犯罪行爲を痛切に自認してゐる。それは 是 祭事 ある。 (1) る事である。フレーザーの言葉「基督教徒の聖経は基督教よりも疑ひもなく遙かに古いサク 0 中 キリス 現代の神經症患者の自殺衝動は、通常他人に對して懐いた死の願望による自己處罰として現れる。 質は父の位置に就く。かくて父の宗教に代つて息子の宗教が起る。この交代の標として に、 ト教の聖餐は然し乍らその根柢は、父を改めて亡くす事、即ち贖はねばならぬ罪行 人類を遊だしく惱ましたる、然かも又人類の大いに誇りとするかの犯罪の餘興を認 この 和解は根 樣

ラメント(聖典)を自分の中に吸收してゐる」は正鵠を得たものと認める。

22 「神を食ふ事」五一頁。・・・・・・此問題の文献に親しんだ者は、キリスト数の聖鑑をトーテム曾食に還元 した事は此著者の創意によるものだとは認めぬであらう。

トーテムとタブー

イナ 薄らげば薄らぐほど、盆々多数の代償物が出現した。これらの痕跡を神話の中に求める事は困 ないが、余は寧ろこれを避けて他の領域からこれを探求したい。それはオルフォ 兄弟群が原父を亡きものにした過程は、人類史の上に抹殺し難き痕跡を留めた。而して此の記憶が っへの内容豐富なる論文の指示に從はうと思ふ。 4 スの死に闘するラ 『難では

記 (一)「嵐」中のエリエ

五尋深き水底に汝の父は臥せり。 れるなるないのでは、日本ののないのである。日ののののないは

眞珠は御眼なりき。 御骨は珊瑚となり、

御體のいづこも朽つることなく 一切は鬢となりぬ海に入りて。

「オルフェの死」La Mort d'Orphée——本書 に

展々引用せる「祭祀、神話、及宗教」第二卷百頁以下。

希臘藝術史の中にはロバートソン・スミスが認めたトーテム宴會の光景と著しく似てゐるが、又著

n

に應じた懲罰

が課せられた時には、彼の爲めに悲しみ歎い

た

苦 ら分れ 剧 合唱隊と本來とは唯一人の英雄役とである。 で、一人の者を聞んで立つてゐる。 20 それ く複雑した場面 しむものときまつてゐた。これは今日でも猶悲劇の本質的の內容となつてゐる。 的 して 罪過一 た役 は決 唱 を負 とが 隊 して普通 は英雄 は 現 れた。 がある。それは最古の希臘悲劇 ねばならなかつた。 K 0 同情 人の云 併 し英 して諫 ふ意味 雄 の特徴と合唱隊との關係 止 その者の言語や動作のま」に彼等全部は動かされる。 し警告 0 罪過 この罪過の由 では し制 其後發達して第二第三の ない。 止しようと企てたが、英雄が大膽な企てを敢行 0 場面である。 一來は何時でも容易に判るやうなものでは 多くは神や人間 10 は何 一群の 等 0 變化 配役が作られて、 の権威 人物が皆同じ名で は なか に對する反逆であつた。 0 た。 彼は自ら所謂 敵役 悲劇 又同 即ちこれ と英雄 の英 なく、厦 10 服裝 雄 悲 は 力

を劇 雄だ は 隊をその罪より救はむが爲めに彼が一身に負 討論 何 故 からである。 的 を打切つて速答しよう。英雄 K K 悲劇 歪 8 の英雄 た、 その 云 は は苦しむものとされて 大悲劇 L 蜿曲 は此處に一 なる偽善の爲に作られたものである。 の苦しむ つの傾向として幾度 ねるか。 のは彼は原父だか はねばならぬその罪である。 叉英雄の 北 か繰返されるもので、 らで 劇 ある。 かの古 的 \_ 罪過 舞臺 代の か は何を意味するか。 0 原始 一の光景 事實では 悲劇 時代 がは歴史 0 IE 的 罪過 大悲 しく合唱隊 1 一の光景 は 劇 我女 合唱 の英

が英 志に反しても――合唱隊の贖罪者とされるのである。 10 苦 確かに合唱隊即ち兄弟群を壓迫してゐたものと同じものである。 雄 難を負 の苦難 つった。 の原因であつた。 彼の 上になすりつけられた犯罪、 但し此處では合唱隊は参加と同情に身を疲らせるだけで、 即ち偉大なる權 かくて悲劇の英雄は 威者に對する潜 上や 英雄だけが 反逆は實 彼 0 意

L 容であつたならば、 特 に希臘悲劇に於て神羊のディ を理 解する事 既に消滅して了つた劇が、 は容易である。 オニ ソスの苦難と、彼と同一化する羊の從者の悲歎とが、演劇 中世に於てキリストの熱烈な信仰を如何に新たに 燃や の内

意味 ると つてゐる事を我々は多くの機會で示した。この雙存性の由來に就いては何等知る處がない。 る 2 中 ic 2 の感情の雙存性、つまり同一對象に對する愛と憎との同時存在が重要なる文化形成の根 民族 プ 包含されてゐるといふ結論を述べたい。このことは我々の今日までの理解の及ぶ限りでは、 余にとつて大なる驚異である。恐らく他の心理 v 上述 0 7 精 ス 0 神生活 が 要約 總ての せる研究を結ぶに當つて、宗教・倫理・社會・藝術の起原はエデポス・コンプレ の此 神 等 經症 の問 の核心となつてゐるとい 題 が「父に對する闘 係 的問題も亦この闘 上と云 ふ精 神分析の決定と完全 ふが如き唯 係につながると思 一の具體 に一致するも 的 0 點か \$ 6 たゞ我 柢 解 に横は のであ 本來の 決され 7 この ス R 0

するやうに見える。 活には關係のないもので、父に對して人間が抱いた父コンプレクス――それは個人の精神分析的研究 の感情生活の根本現象であらうといふ假定をなし得るのみである。然し又この雙存性は、本來感情生 によつて今日猶その著しき顯現が證明されてゐる――によつて獲得されるといふ可能性も亦注目 にに價

- 註(一) 或は雨親コンプレクス。
- 外には演じられないことを主張したい。斯様な意識を附する迄には幾多の感情的抵抗を克服する必要 他の人に残して置きたい。然しこの場合にかくる貢献は性質上、斯様な綜合中に決して中心的役割以 余は誤解され勝ち故、此處に述べた叙述は導き出さるべき現豫の複雑なる性質を決して等閑に附して 的研究の考慮から現れたる新しき要素を加へむとするに過ぎない事である。この説明の全部の綜合は るない事を印象的に表明したいのである。それは宗教・道德・社會の旣知未知の起原に、更に精神分析 のあることは云ふまでもない。

難に就 て、我 さて稿を終る前に注意すべき事は、この説明に際して包括的關係が甚しく輻合して仕舞つたのを見 えの前提の不確實と我々の結論の困難とに對して限を敬つてはならぬといふ事である。その困 いては二つだけ述べよう。 それは多くの讀者は既に氣付かれてゐるかも 1 れない。

第 に、 余は群圏心理の精神過程は個人精神生活に於けると同様に起るといふ假定を、 到る處で根

第四章

幼稚時代に再生するトーテミズ

も濟む他の説

明方法があつたならば、その方がより勝つてゐるであらう。

新しい代にまで繼續するものとした。これは如何にもむづかしい考へ方であつて、斯く前提しなくと ら虐待されてゐる息子の代に出來た感情過程を、父を亡きものにした爲に斯様な虐待から冤れた處 柢としてゐた。 この行為に就 これは何人でも気付かれた事と思ふ。就中一つの行爲の爲の罪の感が數千年を超えて いて何等知 る事の出來なくなつた時代にまでも有効に留まるも

33 的狀態 度まで 此 程が次代まで繼續しないとすれば、叉各代が一々その生活態度を新らしく樹立せねばならぬとすれば、 0 る。 人類 の世界に於ては何等の進歩も發達も存在しないであらう。そとで新らしい二問題が生する。 然し乍ら更に深 相次いで消滅する時代の精神生活の中に如何なる仕方で作り出されるかに就いては殆んど考究し や直接的 を次 代の連續 の感情生活の持續性を假定せずしては、 心理 0 代に傳 報告でこの要求が充たされるとは を假定せずしては、 の中 く考ふる時、この大膽なる辯明に對 に精 へて吳れ 神 の持續性を認め得る るか。 又個 余はこの問題 人人 20 0 罪過 主張しない。 か、又は 民族心理學は全然成立しないのである。 が悉く闡明されてゐるとか、又は直ぐ考 の爲め しては我 如何 に精神 一般に民族 なる手段と方法によつて一代がそ 々獨りが責任を負 活動 の中絶を超えて繼續してゆく處 心理學は、 ふべきでない事を知 期待された持續性 代 へ出される 0 どの程 の精 精神過 市印

有すべく努力すべし」といった詩人の言葉は正にこれであらう。 醒させるには個人生活中に或種の刺戟が必要である。「汝は、汝の父祖より繼承したものは、これを所 てゐない。この題目の一部は精神素質の遺傳といふ事で考究されてゐるらしい。然しそれを現實に覺 を加へるであらう。然し乍ら斯様な事は存在しないのである。最も强き抑壓を以てしても歪め 象を残さぬ程に跡方もなく抑壓する事が出來るとい る代償力及びそれより生する反應の餘地を取去る事は出來ない。然し我々の假定し得る事は、如 矯正するのである。而して原父に對する原始的關係を捨て去つた處の總ての風習、儀式、 ふる處に る代と雖もより重要なる精神過程を次の代の前に隱して置くことは出來ない事である。精神 的 反應を解釋する事が出來るとされてゐる。 に理解するといふ方法によつて、後代にも亦かの感情的遺物の機承が可能となるのである。 よれば、すべて人間は無意識 0 靈的 即ち他人が彼の感情活動の表現に作用させた處 活動の中 ふ事を認め得るならば、 に一つの装置を持つて居り、 然し我々の精 この問題 神動力を何等 それによつて他人 は 更に 法律を無意 益 分析 の痕跡現 0 られた 歪みを 何な 困 の教 難

精 分析的 の思考方法によつて、又他の反對を提出することが出來る。

あるとい 我 25 は 原始 ふ概念を與 記社會の 最初 へたところの行為に對する反應であると考へた。 の道徳的 法律 P 倫 理 的 制限をば、 初めて行つた或る行爲 彼等はこの行為を後悔して、再 っその 人に 犯罪で 同 故に神經症の特徴は、 防となつてゐるのを認める。 則、 神經症患者の罪の感はその根柢となつてゐるものは單 惡を遂行せむとして然かもその實行を制止されてゐる處の衝動、即ち感情活動に過ぎないものである。 爲を吟味して見るならば、吾々は失望するであらう。我々の見出すものは行爲ではなくして、それは 我 び繰返さないやうに、又この行為によつて利得を獲ないやうに決心した。この創造的な罪の感は今日 一の質劍さをもつて精神上に反應する事である。 2 裡 的制限を作り出 に消滅してはゐない。 精神 し、 界の事實を現實の事質として取り、普通人が現實に對してのみ反應すると 然し乍ら若し我々がこの神經症患者に就いて斯かる反應を喚起させた行 既に犯した非行の贖ひとなり、又新たに犯されむとする非行に對する豫 卽ち神經症者 にあつては非社會的にこれが作用 に精神界の事實であつて、現實の事實ではない。 して、 新しき道徳的律

# と (一) タブーに闘する本書第二章参照。

等の 應を生み出すに十分なものであつたらう。かくて吾人は我々の誇りとする文化的所有物の始原を、 單なる衝動や父を殺して啖はむとする願望空想の存在は、トーテミズムやタブーを作つ これ ナ ル は チ 未開人に於ても同様ではなかつたらうか。彼等の精神作用が異常に高く評價されたのは、彼 ス 的 編 制 の部 分的表現だからであると主 張する我 友 の説は正 しい。從つて父に對する敵意 た道徳的 我 反

計 10 我 特 徵 德 3 To 經 3 0 雙存 感 D な 會 3 K 0 症患者 を持 徵 感情 を 結 及 情 反 0 我 應を 戀 果 h 現 0 性 は K 當然で 火を 擔 で を害 たとい 斯 11 關 は、 0 る うい 招 から 係 世 る因 然か 來 事 3 2 界 物 力 あり 1 實 K ~ ふ緩 督 5 VC ふ第二の 果的 き忌 る條件 足るだけ 對 導 上 的 \$ 、故 11 カン 起 して、 價 單 な連 はしき つたとい 值 VC 机 は 抗 るも K は 餘 精 0 悔 + b 0 鎻 充滿 單なる思想 議 神 重 犯 强 界 の總て、 悟 分に含んで は、 \$ 要 罪 ふ説 支持 感 力 世 0 この際 な 性 VC 事 0 る現 を十 溯 實 起 仕 は 1 タブ 方で 抗 つて る とし 難 P 代 分持 る 辯 何 0 願望 0 5 等 歸 1 は た筈である。 無 T \* はなくとも を受けるで つて 及び 别 0 世 味 刨 0 K 障 L 對 枯淡 ち で の時 ねる め ある。 機 碍を受け する 决 期を持 る必要がなくならうと思 性規 意 な 起 あ カン る世 とし 悔 らう。 らであ また h 則 原 蔑 父 得 な た を向 界 T が いい 見做 の壓 た 强 最 ね カン る。 2 油 高 ばならない 力 けることの 5 何故 迫 8 n 3 神 0 父 は n 經 真摯さと完全なる を感じて 知 內 群 なら 3 症 n 强 面 者 な 固 0 的 0 形 ば ない みで、 のである。 な K M 0 1 る論 精 ès o る 態 儀 0 る間 又起 やう戒 3 力 神 禮 6 豐富 界 かの始原 實 8 兄弟 禁制 は彼 で未 行 h 0 事 現 同 得 8 な To 實 樣 VC たとし 部 實 だ決定さ る ね は 8 当す 落 力 んばな 原 な 2 VC は 5 父に對 5 n とい 0 始 S 形 4 る敵意 0 6 0 2 人 も道 態 あら 日 中 T ふ特 n 李 す IC あ 神

ここで、アニミズム、魔術、全能念慮」の章を参照。

我 2 は 拔 K 實際容易で は ない 斷 定 VC 直 L 7 ねる。 然し他 人には根本的に見える區 别 \$ 我 2 0 41 斷

第四

章

幼稚時代に再

生するトー

デ

始 精 なか 以 完全 2 は To 人と神 た事、 神 又 感 利 は T てそ 界 病 0 に對してすら防禦し、 K 訂 な 對 洞察し た 0 歷 象 る E 經 叉 事 8 0 的 價 0 L 原 子供 症 實 0 現 て 値 本 思者 始 は 7 會 た は 質 が 人 時 なら 0 5 あ K 2 と思 は總ての證言 代 2 -る 觸 0 K 0 部も含まれてゐ な 8 机 類 構 衝 30 0 T い。 推 成 後 動 aないことを承認 ならば、 僅微 を子 K 今日 0 然 更に 過 就 カン によれば行 な衝 過度 度 供 S 8 深 T 斯様 0 0 其 く根 は 道 能 る。 動 、際、 0 力で に對 何 德 道 な 卽 本 等 時 德 我 考 的 は 10 出 ちこの 0 してすら自身を懲罰 0 2 ~ した後に着手 來得 疑 厭 方 むと目論んだ事を實行したとい 0 K 問 立 先 迫 斯 は もない る限 人々 驅 か + 0 され 又 下 る疑 分理 は子 は り行 K が 前 ある 悪を 解 しよう。 動 供 提 した上 最 とし 時代に於て不 VC 强 起 初 あらう。 出 迫 させ するとい て不 L 原始 で從 は 神 現 た た 經 實界 良時 ので 症 神 かっかっ 人の願望や 患者 ふの 經 代を持 あ 良 きで、 0 症 事實 の衝 ふ事を知つたならば、 る。 は本當では が、 0 典 それ 2 つて 善 動 精 型 衝動 良す 副 以 神 なるも 别 わ 外 界 を か され 学 な た。 VC 我 事 0 る人 は So 現 0 實としての 2 T 何 原 省 を 0 それ る も持た 始 A で 我 規 な 人の は、 あ 準 R 原 力 10 る は を

者 2 0 0 間 差 し又 に我 别 神 16 亦 經 々が考へるやうな鋭い差別はない。 考 症 患者との て置 く必 類推 要 か K ょ あ る。 つて、 確 原 カン K 始 2 X 然し乍ら神經症患者は先づ第 0 K 就 闹 者、 V 7 野 0 種 判 斷 人 と神 を餘りひ 經 症 患者 どく行過ぎて -VC に行爲を禁制されてゐ あ つて はい は、 思 け ない。 考 と行 爲 兩

との

は

K

證

得

たで

第四章 幼稚時代に再生するトーテミズム

30 なる結論といふ意味ではないが、「太初に行ありき」といふ事が此の論の場合に於てよく肯定され得る は、 彼に たいちに あつては、 行爲に轉する。行爲はむしろ思考の代償と云ひ得る。それ故に余は思ふに、最後 思考は完全に行爲の代償物になつてゐる。 處が原始人は禁制されてゐない。 0 思考 確實

と思ふ。(終)

d

昭和 七 年一月二十日 印 刷 昭和 七 年一月廿五日 發 行 昭和十二年五月十五日 改訂第二版

フロイド精神分析學全集

## (自我とエス・トーテムとタブー)

定價金壹圓八拾錢



印刷者 吉 原 良 三 東京市牛込區早稻田鶴卷町一○七

印刷所 <br/>
舊藍康文社印刷所<br/>
東京市牛込區早稻田總卷町一〇七

發 行 所 東京市日本橋區通三丁日八番地 株式 春 陽 堂 書 店 虚社 春 陽 堂 書 店

ける性、第六章夢の忘却、第七章退行、 第一章夢に意味あり、第二章夢の機構、 二次的現象 一抑壓 附錄、 精神分析學語彙(說明付) 第八章夢に於ける願望充足、第九章夢の機能、第十章第一次的及び第 第三章何故に夢は願望を扮裝するか、第四章夢の分析、 第五章夢に於

(第一卷)

0)

註

霉

定價

圆五十錢

大

槻

憲

認

(第二卷)

日常生活の精神分析

泾料 圓八十錢 十二錢

> 大 槻 憲

譯

症狀行爲と偶然行爲、第十章誤り、第十一章複合的行り損ひ、第十二章決定觀・偶然信仰と迷信・様々の見地 ついて、第五章云ひ損ひ、第六章讀み損ひと書き損ひ、第七章印象及び意岡の忘却、第八章行り損ひ、第九章 第一章固有名の忘却、第二章外國語の忘却、第三章名稱の忘却と文句の忘却、第四章幼時記憶及び陰磁記憶に

(第三卷) 原著者肖像六十六歲當時 社 會・宗 教·文明

定價

111 也

大長 憲誠 譯譯

と催眠狀態、 暗示とリビドー、第五章人爲的集團(教會と軍隊)、第六章爾餘の諸問題、 群集心理と自義の分析 第九章群集本能、第十章集團と原始團體、第十一章自我の或る段階、第十二章追錄 第一章緒言、第二章ル・ボンの集團心理説、第三章その他の集團心理説、 第七章同一化、 第八章惚れ込み 第四章

宗教の将來 第一章以下第十章まで

女明と不瀬 明の缺陷、 第五章攻撃然と文明、第六章エロスと死の本能との闘争、第七章良心の起源、 第一章大海原のやりな感情、第二章宗教は幸福を與へるか、第三章文明とは何か、第四章文 第八章餘論

(第四卷)

• 定價 一間八十錢

想 言 |

大

一、快不快原則を翻えて、第一章以下第七章まで

快不快原則を超えて

一、帰鎮神經症の一例一、際床記錄の抽出(a治療の開始、b小見の性感、c大强追恐怖、d治療に誘導す と疑念との根源 ること、c强迫觀念とその說明、f强迫神經症の起因、g父性コムプレクス及び鼠の觀念の解除)一、理 (a强迫形成の或る一般的特性、b强迫神經症の或る心理的特性、c 强迫神經症の本能的生活及び强迫

閉縁 三、何故の戰爭か 四、精神分析學への興味

第五巻)性欲論・禁制論

定似一圓七十錢・

矢部八重吉

、性感に闘する三論文 的變態が外見的には目立つ所以の說明、第七章幼兒性感について)第二論文 幼兒の性感(幼兒時代の性 性的亢奮の問題、リビドー説、男女の別、對象競見)論旨要約 組織發達の諸段階、幼見性感の源泉)第三論文 的潜在期間とその中絶、幼兒性感の顯現、幼兒性感の性目的、性的顯現としての自慰、幼兒の性研究、性 に一般的なもの、第四章神経症患者の性本能、第五章部分本能と性的帶域、第六章神経症患者に於いて性 的未熟者及び動物、第二章性目的に關する變態、解剖的違反、豫備的性目的の定着、第三章あらゆる變態 第 論文 性の錯誤 (第 一章性的對象に關する變態、同性愛、性的對象としての性 思春期に於ける性感の變化(性器帶域の變化と発備快感)

二、階級フロイド先生會見記(譯者)

第六卷 祈 衛

圓

想 湿

モーゼ、ハ、ゲーテの微笑 一、機智とその無意識 幼見期記憶 九、氣味悪さ 十、アスキロ、五、原始語に於ける相反意義についてに對する關係と(第一章以下第三章) 二、 は、 フモー 筥澤み一 の動機 七、ミケルアンデエ三、詩人と宏想 四、レオナ ロル のド

24 とタブー **送定** 料價 と感情のアムビバ 一圓八十錢 1 ッ對矢 島部

二、自我とエス(一、意識と無意識、二、自我とエス思想の全能 四、幼兒に於いて復活するトーテミズム)、トーテムとタブー(一、近親姦恐怖、二、タブーと

的關係

三、自我と超自我 四、二種の太能 玉 自我の從屬

アニミス

4

魔法及び

完重

ス治吉

療 法 ~ 大

要領(原著者肖像メタル寫眞及び分析室) いて 九、分析療法への道・一、フロイド式分析療法 二 - 、非醫者の分析問題 十一、小兒分析法、の助言 六、分析取扱入門 七、記憶と精神療法について 三、分析の『仕荒し』

(第九卷) 二、ナルテスムス観論 祈 戀壁生活の心理 戀 愛 論 1, 男性の對 经定 ・象選擇の特種 一週八十 ᢨ鏡 の型 2 玉 大 戀愛生活 槻 0 般的 卑しめについ 認

国鉄磐 十、マゾヒスムス論 十一、六、ヒステリー發作の一般的徴象 七、二、ナルデスムス額論 三、類物症 精 神 分 祈 總 100 家族ロマンスで、する婦人の同性子供の嘘二つ、八、或る婦人の同性子供の嘘二つ、八、或る婦人の同性子供の臓に近代の神経病 **送定** 十二錢圓 愛の 大 心理的原因 心理的原因 九、嫉妬、妄想、ヒステリー空想と兩性具有性 槻 题 露

人名)

-

精神分析運動史

四、本全集總索引

(件名及び



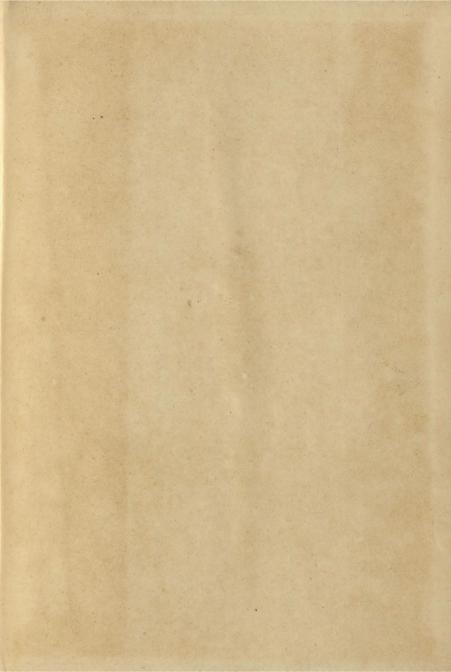

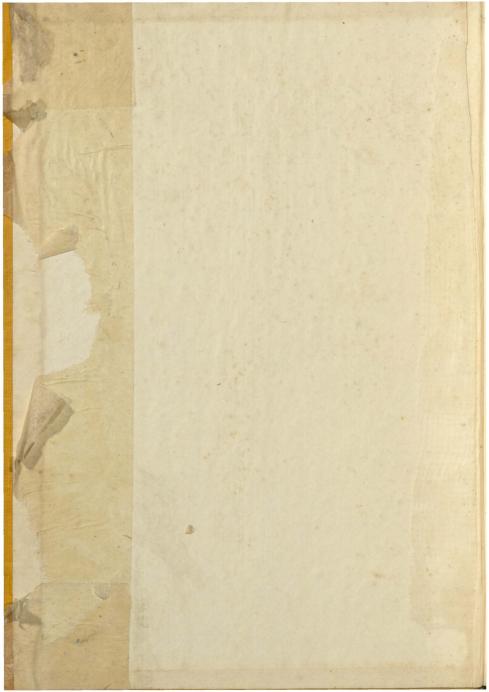





## 集全學析分神精「イロフ

# ープタとムデート

譯吉重八部矢譯治完馬對

所究研學析分神精

堂陽春

トーテムとタブース

對 馬 完 治 譯